

# V-Class

取扱説明書



## 表記と記載内容について

| マーク         | 内容                                             |
|-------------|------------------------------------------------|
| *           | オプションや仕様により異な<br>る装備には * マークが付いて<br>います。       |
| $\wedge$    | 警告                                             |
| <u> </u>    | 重大事故や命にかかわるけが<br>を未然に防ぐために必ず守っ<br>ていただきたいことです。 |
| Φ           | 環境                                             |
| ·           | 環境保護のためのアドバイ<br>スや守っていただきたいこ<br>とです。           |
| Ţ           | 注意                                             |
|             | けがや事故、車の損傷を未然<br>に防ぐため、必ず守っていた<br>だきたいことです。    |
| <b>(1)</b>  | 知識                                             |
|             | 知っていると便利なことや、<br>知っておいていただきたいこ<br>とです。         |
| <b>&gt;</b> | 操作手順などを示しています。                                 |
| (▷ページ)      | 関連する内容が他のページに<br>もあることを示しています。                 |

#### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれ ている場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオに関しては、別冊の「オー ディオシステム取扱説明書」をご覧 ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

| さくいん 4 | 各部の名称 21    |
|--------|-------------|
| はじめに   | 安全装備27      |
|        | 車両の操作 49    |
|        | 日常の取り扱い 197 |
|        | 万一のとき239    |
|        | サービスデータ301  |

| ア                                                                                                                                  | エアバッグ・・・・・・34                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アームレスト・・・・・・・97                                                                                                                    | <b>エマージェンシーキーでの解錠 / 施錠・292</b><br>助手席ドアの解錠 / 施錠・・・・・・292                                                         |
| アダプティブブレーキランプ・・・・・ 157安全のために・・・・・・・ 13、44オートマチック車の取り扱い・・・・・ 17警告ラベル・・・・・・ 13、44健康を害する物質について・・・・・ 44                                | <b>エンジンオイル・・・・・232</b><br>エンジンオイルの量を点検する・・・・232<br>エンジンオイルを補給する・・・・・233<br>使用するエンジンオイル・・・・・214                   |
| 子供を乗せるとき・・・・・・・・16こんなことにも注意・・・・・・18診断ソケット・・・・・・・14走行する前に・・・・・・・・・14メルセデス・ベンツ指定サービス工場・13                                            | エンジンオイルの消費・・・・・198エンジンスイッチ・・・・・57ステアリングロック・・・・58タッチスタート・・・・・57エンジンの始動・・・・・151                                    |
| インジケーター付きバッテリー・・・・・238                                                                                                             | エンジン番号・・・・・・303                                                                                                  |
| インストルメントパネル・・・・・・22                                                                                                                | エンジンルーム・・・・・・227                                                                                                 |
| ウィンタータイヤ・・・・211ウォッシャー液・・・・232ウォッシャー液を補給する・・・232エアコンディショナー・・・138AC モード・・・・・141除湿モード・・・・・147設定温度の調整・・・・141送風口の選択・・・・144リアエアコンディショナーの | オイル・液類307オイル・液類 / バッテリー213エンジンオイル・・214オイル・液類に関する注意・・・213オートマチックトランスミッションオイル・・・・216燃料・・・・215ブレーキ液・・・213冷却水・・・・215 |
| 送風口の自動選択145                                                                                                                        | オイル・液類に関する注意・・・・・・ 213                                                                                           |
| 送風口の調整       サイド送風口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                            | <ul> <li>応急用スペアタイヤに交換する</li> <li>(AMBIENTE long)</li></ul>                                                       |
| リアのディスプレイ /                                                                                                                        | オートマチックトランスミッションオイル                                                                                              |
| コントロールパネル・・・・・・140<br>デフロスターモード・・・・・・・146<br>内気循環モード・・・・・・・147<br>余熱ヒーター / ベンチレーション・・・148                                          | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                              |

| スライディングドア・・・・・・・・・60                    | 故障データ・・・・・・・20                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| スライディングルーフ・・・・・・・・・・ 74                 | 子供を乗せるとき・・・・・・・39                 |
| セントラルドアロック・・・・・・ 53                     | ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート           |
| テールゲート・・・・・・・68                         | 固定装置42                            |
| 電動デュアルスライディングドア・・・・・ 61                 | 純正チャイルドセーフティシート・・・・ 41            |
| ドア・・・・・・ 58                             | チャイルドセーフティシート・・・・・・40             |
| パワーウインドウ・・・・・・・ 70                      | チャイルドプルーフロック・・・・・・42              |
| リモコン操作でドアウインドウと                         | 小物入れ・・・・・・・・・・186                 |
| ベンチレーションウインドウ、                          | グローブボックス・・・・・・ 188                |
| スライディングルーフを開閉する‥‥ 56                    | サードシートの小物入れ・・・・・・189              |
|                                         | サングラスケース・・・・・・・189                |
| カ                                       | ステアリング下部の小物入れ・・・・・・ 187           |
|                                         | センターコンソール下部の小物入れ・・187             |
| 外装 フライディングドアのチョカ 221                    | センターコンソール上部の小物入れ・187              |
| スライディングドアの手入れ・・・・・・ 221                 | ドアの小物入れ・・・・・・・・・186               |
| カップホルダー・・・・・・・194                       | 灰皿下部の小物入れ・・・・・・188                |
| 可変スピードリミッター・・・・・・ 170                   | コントロールパネル・・・・・・・25                |
| 可変スピードリミッターの使いかた‥ 172                   | 前席上方・・・・・・・ 26                    |
| 環境保護について・・・・・・・13                       |                                   |
| 寒冷時の取り扱い・・・・・209                        | センターコンソール・・・・・・・25<br>ドア・・・・・・ 26 |
| ウィンタータイヤ・・・・・・211                       |                                   |
| スノーチェーン・・・・・・・212                       | こんなことにも注意・・・・・・・18                |
| <b>‡50</b>                              |                                   |
| リモコン機能・・・・・・・・51                        | サ                                 |
| リモコン機能の設定切替····· 52                     | サードシート (ベンチシート) ・・・・・・90          |
| ロケイターライティング・・・・・・52                     | 折りたたんだサードシートを                     |
|                                         | 元の位置に戻す‥‥‥‥‥ 94                   |
| キーの電池交換・・・・・・290                        | サードシートを折りたたむ・・・・・・92              |
| キーの電池を点検する・・・・・ 290 <b>電池の充物</b> 手順 201 | サードシートを調整する・・・・・・90               |
| 電池の交換手順・・・・・・ 291                       | サードシートを取り付ける・・・・・・95              |
| 救急セット・・・・・・242                          | サードシートを取り外す‥‥‥ 94                 |
| クルーズコントロール・・・・・・ 167                    | サイドビューカメラ・・・・・・・ 174              |
| クルーズコントロールの使いかた・・・・ 168                 | サイドビューカメラの位置・・・・・・ 176            |
| 警告ラベル・・・・・・・ 13、44                      | サイドビューカメラの映像・・・・・・ 177            |
| けん引・・・・・・296                            | サイドビューカメラの作動・・・・・・・ 176           |
| けん引されるとき・・・・・・・297                      | 洗車するときの注意・・・・・・ 176               |
| けん引時の注意・・・・・・・・・298                     | 左右独立式シート・・・・・・84                  |
| けん引フックの取り付け位置・・・・・・297                  | 折りたたんだシートを元に戻す・・・・・ 88            |
| 車両を運搬する・・・・・・299                        | シートの調整85                          |
| ぬかるみからけん引するとき298                        | シートを折りたたむ・・・・・・87                 |
| 健康を害する物質について・・・・・・・44                   | シートを取り付ける・・・・・・・89                |
| 故障 / 警告メッセージについて ・・・・・・251              | シートを取り外す・・・・・・89                  |
| 故障/警告メッセージを表示させる・252                    | シート・・・・・・・・・81                    |
| 以岸 / 言ロヘッヒ―フで衣小こせる・202                  |                                   |
|                                         | アームレスト・・・・・・・97                   |

| サードシート(ベンチシート)・・・・・90                             | オーディオの清掃・・・・・・・・219        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 左右独立式シート(セカンドシート /                                | シートベルトの清掃・・・・・・・218        |
| サードシート)・・・・・・84                                   | ステアリングおよびインテリアトリムの         |
| シートヒーター・・・・・・98                                   | 清掃218                      |
| フロントシート・・・・・・81                                   | 車両データ・・・・・・・304            |
| ヘッドレスト・・・・・・96                                    | 積載荷物の制限重量・・・・・・・・307       |
| シートの配置・・・・・・・203                                  | タイヤ空気圧・・・・・・・304           |
| シート配置の例204                                        | タイヤサイズ・・・・・・306            |
| シートヒーター・・・・・・98                                   | ホイールボルトの締め付けトルク・・・・ 306    |
| シートベルト・・・・・・29                                    | 車両に保存されるデータ・・・・・・20        |
| シートベルト着用警告・・・・・・32                                | 故障データ・・・・・・・20             |
| シートベルトの着用・・・・・・・31                                | 収納式センターテーブル・・・・・ 190       |
| 視界の確保・・・・・・・134                                   | センターテーブルの小物入れ・・・・・ 193     |
| フロントワイパー・・・・・・134                                 | センターテーブルの前後位置の調整: 191      |
| ヘッドランプウォッシャー・・・・・ 137                             | センターテーブルの高さ調整 191          |
| リアデフォッガー・・・・・・・138                                | センターテーブルの取り付け 190          |
| リアワイパー・・・・・・・・・135                                | センターテーブルを取り外す・・・・・ 193     |
| 事故・故障のとき・・・・・・240                                 | テーブル天板の展開 / 収納 ‥‥‥ 192     |
| 室内装備・・・・・・184                                     | 純正部品 / 純正アクセサリー302         |
| 12V 電源ソケット · · · · · · · 196                      | 乗員安全装備・・・・・・・・・・28         |
| カップホルダー・・・・・・・・194                                | SRS(乗員保護補助装置) · · · · · 32 |
| 小物入れ・・・・・・186                                     | 子供を乗せるとき・・・・・・39           |
| 収納式センターテーブル・・・・・・ 190                             | シートベルト・・・・・・29             |
| 灰皿・・・・・・184                                       | 乗員保護装置28                   |
| ライター・・・・・・185                                     | 乗員保護装置・・・・・・・・・28          |
| 車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・127                              | 乗降用ランプ・・・・・・133            |
| 車載工具 / ジャッキ ・・・・・・・・・・・・ 241                      | 診断ソケット・・・・・・14             |
| 車載工具241                                           | ステアリング・・・・・・・99            |
| ジャッキ・・・・・・241                                     | ステアリングスイッチ・・・・・・105        |
| 車載バッテリーの電圧 / 容量238                                | スノーチェーン・・・・・・212           |
| 車載品の収納場所・・・・・・240                                 | スピードメーター・・・・・・103          |
| 応急用スペアタイヤの取り出し / 収納<br>243                        | スライディングドア・・・・・・・60         |
| 救急セット・・・・・・243                                    | スライディングドアを解錠 / 施錠する 61     |
| 報急ピット・・・・・・・・・・・・・・・・ 242<br>  事故・故障のとき・・・・・・・240 | スライディングドアを開閉する・・・・・・60     |
| 車載工具 / ジャッキ・・・・・・ 241                             | スライディングルーフ・・・・・・ 74        |
| タイヤリペアキット・・・・・・・・243                              | スイッチで開閉できないとき・・・・・・ 78     |
| 停止表示板······242                                    | スライディングルーフのリセット・・・・ 78     |
| 非常信号用具240                                         | ブラインド・・・・・・ 78             |
| 車台番号・・・・・・303                                     | フロントスライディングルーフ・・・・・ 75     |
| 車内                                                | リアスライディングルーフ               |
| ウインドウ内側の清掃・・・・・・・ 219                             | (後席からの操作)77                |

| リアスライディングルーフ                                  | タ                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (前席からの操作) ・・・・・・・・ 76                         | タイヤ空気圧・・・・・・304                              |
| 積載荷物の制限重量・・・・・・・307                           | タイヤサイズ・・・・・・・306                             |
| 設定温度の調整                                       | 応急用スペアタイヤ・・・・・・306                           |
| リアエアコンディショナーの                                 | 標準タイヤ・・・・・・・・・・306                           |
| 設定温度の調整・・・・・・・141                             | タイヤとホイール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| セレクターレバー・・・・・・160                             | 再生タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |
| 運転のヒント・・・・・・162                               | タイヤ / ホイールの交換 · · · · · · · · 47             |
| シフト位置表示・・・・・・・ 160                            | タイヤ / ホイールの保管 … 48                           |
| ティップシフト・・・・・・・161                             | タイヤ空気圧・・・・・・・ 45                             |
| センターコンソール・・・・・・24                             | タイヤの寿命・・・・・・・・・・46                           |
| セントラルドアロック・・・・・・53                            | タイヤの損傷・・・・・・・・・・・46                          |
| 車速感応ドアロック・・・・・・55                             | タイヤの点検・・・・・・・・・・46                           |
| ドアロックスイッチ・・・・・・53                             | タイヤの摩耗46                                     |
| 走行163                                         | タイヤローテーション・・・・・・・ 47                         |
| ASR · · · · · · 164                           | タイヤリペアキット・・・・・・243                           |
| ESP® 165                                      | タイヤローテーション・・・・・・・ 47                         |
| ヒルスタートアシスト・・・・・・163                           | タコメーター・・・・・・103                              |
| 走行時の注意・・・・・・・・ 153、198                        | 他車のバッテリーを電源として始動する293                        |
| エンジンオイルの消費・・・・・・ 198                          | エンジン始動の方法・・・・・・・294                          |
| 冠水した道路の走行・・・・・・ 153                           | チャイルドセーフティシート・・・・・・・40                       |
| ステアリング・・・・・ 153                               |                                              |
| 冬期の運転・・・・・・・・153                              | 通常の使いかた(AUTO モード)                            |
| 慣らし運転・・・・・・・198                               | エアコンディショナー<br>リアエアコンディショナーの                  |
| 燃料供給停止機能・・・・・・ 153 まため 恵 は 9 元の また 15.4       | 作動と停止・・・・・・・・・・ 140                          |
| 雪道や凍結路面の走行・・・・・・154                           |                                              |
| 走行装備・・・・・・・・167                               | 停止表示板・・・・・・242                               |
| 可変スピードリミッター・・・・・ 170                          | 停車 / エンジンの停止 ・・・・・・・154                      |
| クルーズコントロール・・・・・・・ 167<br>サイドビューカメラ・・・・・・・ 174 | テールゲート・・・・・・・・・68                            |
| パークトロニック・・・・・・ 178                            | テールゲートを解錠 / 施錠する 70                          |
| 走行と停車・・・・・・・150                               | テールゲートを開閉する‥‥‥‥ 69                           |
| エンジンの始動・・・・・・ 151                             | 電球 / ヒューズの交換 ・・・・・・281                       |
| エンジンの始動・・・・・・151                              | 電球の交換・・・・・・281                               |
| 走行時の注意・・・・・・・・153                             | ヒューズの交換284                                   |
| 走行の準備・・・・・・・・・・150                            | 電球の交換・・・・・・281                               |
| 走行の前に・・・・・・・・150                              | 電球の位置と種類・・・・・・・283                           |
| 停車 / エンジンの停止 ‥‥‥‥ 154                         | 電動デュアルスライディングドア・・・・・ 61                      |
| 発進152                                         | キーによる操作・・・・・・・・・・・67                         |
| 走行の準備・・・・・・・150                               | 左右 B ピラーのスイッチによる操作 · · 65                    |
| 車内の点検・・・・・・・・150                              | 左右Bピラーのロック解除ボタン                              |
| 車外の点検・・・・・・・・ 150                             | による操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・66                    |
| 走行の前に・・・・・・・150                               | 車外のドアハンドルによる操作・・・・・65                        |

| 車内のドアグリップによる操作・・・・・ 66                | 着脱式荷物固定用リング・・・・・・206        |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| スライディングドアを解錠 / 施錠する 68                | 荷物の固定・・・・・・・207             |
| センターコンソールのスイッチによる操作                   | ラゲッジネット・・・・・・207            |
| 64                                    | 荷物の積み方・・・・・202              |
| センターコンソールのスイッチの表示灯                    | シートの配置・・・・・・203             |
| 63                                    | 荷物固定用リング・・・・・・205           |
| 挟み込み防止機能63                            | 荷物の固定207                    |
| ドア・・・・・・・・58                          | 荷物を積むときの注意点・・・・・・ 202       |
| ドアの解錠 / 施錠 · · · · · · · · 59         | 荷物を積むときの注意点・・・・・・202        |
| ドアの開閉58                               | 荷物を積むとき・・・・・・203            |
| ドアミラー・・・・・・101                        | 荷物を積む前に・・・・・・・・203          |
| 施錠時のドアミラーの格納・・・・・・102                 | 荷物を積んだあと・・・・・・・・203         |
| ドアミラーの角度調整・・・・・・・102                  | ニューカープレート・・・・・・303          |
| ドアミラーの格納 / 展開 102                     | 燃料・・・・・・215                 |
| <b>盗難防止警報システム・・・・・・79</b>             | 燃料消費について・・・・・・ 216          |
| トラブルシューティング・・・・・・・247                 | 燃料計・・・・・・104                |
| 運転装置・・・・・・264                         | 燃料残量警告灯 · · · · · · · · 104 |
| エンジン・・・・・・・262                        |                             |
| オートマチックトランスミッション・・263<br>キー・・・・・・265  | 燃料の給油・・・・・・199              |
| 警告音・・・・・・・261                         |                             |
| 本語                                    | Л                           |
| イラストメッセージ・・・・・・256                    | パーキングブレーキ・・・・・・158          |
| テキストメッセージ・・・・・・253                    | 緊急時のブレーキ操作・・・・・・・ 159       |
| 故障 / 警告メッセージについて ‥‥ 251               | パーキングブレーキ表示灯・・・・・・ 159      |
| スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯・260                | パーキングロックの解除293              |
| 燃料と燃料タンク・・・・・・・269                    | パークトロニック・・・・・・ 178          |
| ヘッドランプ / 方向指示灯 ・・・・・・268              | インジケーター / 作動表示灯 179         |
| メーターパネルの表示灯 / 警告灯 ・・・ 247             | センサーの感知範囲・・・・・ 178          |
| ワイパー・・・・・・268                         | パークトロニックオフスイッチ・・・・・ 181     |
| -                                     | パークトロニックセンサー・・・・・・ 178      |
| ナ                                     | パークトロニックの作動条件・・・・・ 180      |
| 慣らし運転・・・・・・198                        | 灰皿・・・・・・184                 |
| 日常の手入れ・・・・・・・217                      | サードシート左右の灰皿・・・・・・185        |
| 外装219                                 | センターコンソールの灰皿・・・・・・ 184      |
| ウインドウの清掃220                           | 発進・・・・・・152                 |
| 高圧式スプレーガンの使用・・・・・・221                 | バッテリー・・・・・・・・・213、235       |
| 自動洗車機の使用・・・・・・・・222                   | バッテリーの位置・・・・・・・・237         |
| パークトロニックセンサーの手入れ220                   | バッテリーがあがったとき / けん引 …293     |
| ランプ類の手入れ‥‥‥ 221<br>ワイパーブレードの清掃‥‥‥ 220 | けん引・・・・・・・296               |
| 車内・・・・・・・・・・218                       | 他車のバッテリーを電源として始動する          |
| 荷物固定用リング・・・・・・205                     | 293                         |
| 19779回た用リング・・・・・・・・・・・・205            | バッテリーの位置・・・・・・237           |

| <b>パワーウインドウ・・・・・・・・・70</b><br>ドアウインドウスイッチ・・・・・ 71                                             | フロントルームランプの<br>点灯モードの切り替え・・・・・・130                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挟み込み防止機能・・・・・・ 72<br>ベンチレーションウインドウスイッチ・73                                                     | フロントワイパー・・・・・・ 134<br>ヘッドランプウォッシャー・・・・・ 137                                                                                                   |
| <b>パンクしたタイヤを修理する</b> (AMBIENTE long 以外) · · · · · · · · 270 電動エアポンプで空気を入れる · · · · · 273      | ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え<br>128                                                                                                                   |
| パンクしたタイヤを修理する 272                                                                             | ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル・・・・127                                                                                                                       |
| <b>パンクしたとき・・・・・・・・・・・270</b> 応急用スペアタイヤに交換する (AMBIENTE long) ・・・・・・・ 276 タイヤの修理およびタイヤ交換の準備 270 | ヘッドレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                    |
| パンクしたタイヤを修理する<br>(AMBIENTE long以外) · · · · · · 270                                            | ホイールボルトの締め付けトルク・・・・・306                                                                                                                       |
| ビークルプレート・・・・303エンジン番号・・・・・303車台番号・・・・・303ニューカープレート・・・・303                                     | 方向指示・・・・・ 128ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                        |
| 非常信号用具・・・・・・・・・240                                                                            | マ                                                                                                                                             |
| 非常点滅灯 · · · · · · · 129                                                                       | マルチファンクションステアリング・・・・・ 24                                                                                                                      |
| ヒューズの交換・・・・・284         ヒューズ一覧・・・・・286         ヒューズを交換する・・・・286         補助ヒューズボックス・・・・285     | マルチファンクションディスプレイ・・・・ 105<br>オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108<br>故障表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109<br>故障表示のリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ヒルスタートアシスト・・・・・・163                                                                           | 車両情報·····107<br>基本画面·····107                                                                                                                  |
| ブレーキ155ABS155BAS157EBD158アダプティブブレーキランプ157パーキングブレーキ158                                         | 海却水温度表示・・・・・10/<br>冷却水温度表示・・・・・108<br>ステアリングスイッチ・・・・・105<br>設定・・・・・・・・・・・・110<br>インストルメント・・・・・・・120<br>ゴンフォート・・・・・・120<br>ジコク / ヒニチ・・・・・・114  |
| <b>ブレーキ液・・・・・・・・・213、230</b><br>ブレーキ液の交換・・・・・・231<br>ブレーキ液の量を点検する・・・・・230                     | シャリョウ······ 118<br>設定グループの選択····· 110                                                                                                         |
| <b>フロントシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>                                             | 設定項目の初期化・・・・・・・ 110<br>設定メニュー・・・・・・ 110<br>ランプ・・・・・・・・・・ 116<br>トリップコンピューター・・・・・ 121<br>エンジン始動からの情報表示・・・・ 121                                 |
| <b>フロントルームランプ・・・・・・・130</b><br>フロントリーディングランプの<br>点灯 / 消灯・・・・・・・・131<br>フロントルームランプの手動点灯 / 消灯   | 走行可能距離表示・・・・・・・ 122<br>リセットからの情報表示・・・・・・ 122<br>メインメニューの一覧・・・・・・ 106                                                                          |

| マルチファンクションディスプレイの表示                                       | ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 103                                                       | 128                                              |
| ミラー・・・・・100                                               | ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル・・127                            |
| ドアミラー・・・・・・・・・101                                         | 方向指示128                                          |
| ルームミラー・・・・・・100                                           | ランプスイッチ・・・・・・・123                                |
| メーターパネル・・・・・・・・ 23、103                                    | リアルームランプ /                                       |
| スピードメーター・・・・・・・103                                        | ラゲッジルームランプ・・・・・・・131                             |
| タコメーター・・・・・・103                                           | ランプスイッチ・・・・・・123                                 |
| 燃料計104                                                    | パーキングランプ・・・・・・126                                |
| 燃料残量警告灯104                                                | フォグランプ・・・・・・125                                  |
| メーターパネル照度調節ボタン・・・・・ 104                                   | ヘッドランプ・・・・・・・124                                 |
| リセットボタン・・・・・・104                                          | リアデフォッガー・・・・・・138                                |
| メーターパネル照度調節ボタン・・・・・ 104                                   | リアルームランプ / ラゲッジルームランプ                            |
| メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・ 13                                   |                                                  |
| メンテナンス・・・・・・223                                           | リアルームランプ / ラゲッジルームランプ                            |
| VRLA バッテリー · · · · · · · · · 238                          | の手動点灯 / 消灯(前席からの操作)<br>                          |
| インジケーター付きバッテリー・・・・・238                                    | リアルームランプ / ラゲッジルームランプ                            |
| ウォッシャー液・・・・・・232                                          | の点灯モードの切り替え・・・・・・131                             |
| エンジンオイル・・・・・・・232                                         | リアルームランプの手動点灯 / 消灯                               |
| エンジンルーム・・・・・・・・・・・227                                     | (後席からの操作)                                        |
| 車載バッテリーの電圧 / 容量 · · · · · · 238<br>整備手帳 · · · · · · · 223 | リアワイパー・・・・・・135                                  |
| 日常点検223                                                   | リセットボタン・・・・・・104                                 |
| バッテリー······235                                            | リモコン操作でドアウインドウと                                  |
| バッテリーの位置・・・・・・・ 237                                       | グモコン採作でトゲジャントジと                                  |
| ブレーキ液・・・・・・・230                                           | スライディングルーフを開閉する 56                               |
| ボンネット・・・・・・225                                            | ルーフレール・・・・・・208                                  |
| メンテナンスインジケーター・・・・・ 223                                    |                                                  |
| 冷却水228                                                    | <b>ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |
| ワイパーブレードの交換‥‥‥‥ 234                                       | ルームミラーの角度調整・・・・・・101                             |
| メンテナンスインジケーター・・・・・223                                     | 冷却水215、228                                       |
| 表示メッセージ・・・・・・ 224                                         | オーバーヒートしたとき・・・・・・・219、228                        |
| メンテナンスインジケーターのリセット                                        | 不凍液の濃度・・・・・・・・・・・215                             |
| 224                                                       | 冷却水の量を点検する·····228                               |
|                                                           | 冷却水を補給する······229                                |
| ラ                                                         |                                                  |
| ライター・・・・・・185                                             | ワ                                                |
| ラゲッジルームに荷物を積むとき・・・・・202                                   | ワイパーブレードの交換・・・・・・・234                            |
| ランプ・・・・・・ 123                                             | ワイパーブレードの交換・・・・・・・234                            |
| 車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・127                                      | ワイパーブレードを取り外す・・・・・・234                           |
| 乗降用ランプ・・・・・・ 133                                          | 201                                              |
| 非常点滅灯129                                                  |                                                  |
| フロントルームランプ・・・・・・130                                       |                                                  |

| Α                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ABS155ABS 警告灯156ABS の作動156                                                    |
| <b>ASR</b> 164 ASR オフスイッチ 164                                                 |
| В                                                                             |
| BAS157                                                                        |
| E                                                                             |
| EBD158ENR181ENR スイッチ182自動調整停止モード183手動調整モード183ESP®165ASR/ESP®表示灯166ESP® 警告灯166 |
| S                                                                             |
| SRS (乗員保護補助装置)32SRS 警告灯32エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |
| V                                                                             |
| VRLA バッテリー・・・・・・238                                                           |
| 数字                                                                            |
| 12V 電源ソケット・・・・・・196                                                           |

#### 環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えること で、燃料の余分な消費を抑えられ ます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

## ♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

#### 安全のために

#### 警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

#### メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 には、車両に適切な作業を行なうため に必要な専門知識と専用工具、ならび に設備が備わっています。上記の内容 は、特に安全に関わる作業について当 てはまります。

詳しくは整備手帳をご覧ください。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

#### 保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷 が発生したときは、必ず本書に記載さ れている指示に従ってください。指示 に従わないで発生した車両の損傷に ついては、保証の対象外になります。

#### 診断ソケット

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

## ⚠ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、車両システムの作動に影響を及ぼすおそれがあります。これにより、車両の安全性が損なわれます。また、事故の危険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も接続しないでください。

#### 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を ご覧ください。

#### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

#### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

#### タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートの安全確認

- 走行を開始する前に、セカンドシートとサードシート、左右独立式サードシート \*、収納式センターテーブル \* が正しく固定されていることを確認してください。正しく固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにそれらが動いたり外れると、乗員が重大なけがをするおそれがあります。
- セカンドシートを前方に折りたたんだときは、サードシートに人を乗せて走行しないでください。走行中に、前方に折りたたんだセカンドシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

#### 運転席足元に注意

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

#### フロアマットについて

- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込むおそれがあ ります。

#### ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありま せん。エンジンの始動後は、急加速を 避けて車をウォーミングアップしてく ださい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジスペース に積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、 事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のある物は、角の部分に必ず カバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより高く積み上げないでください。

#### 燃える物は積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

#### 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

#### 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷38 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

#### 子供は後席に

- 子供はセカンドシートまたはサードシート(左側席を除く)、左右独立式サードシート\*に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、セカンドシートまたはサードシート (左側席を除く)、左右独立式サードシート\*に装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席をもっとも後ろの位置にしてください。

• 子供を助手席に座らせるときは、助手席シートを最後部にし、正しく座らせてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- スライディングドアやテールゲート、リアスライディングルーフ\*、 ベンチレーションウインドウのチャイルドプルーフロック(▷42ページ)を活用してください。

## ドアウインドウやスライディングルーフ\*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフ\*の開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。 また、炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

#### オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷150ページ)。

#### オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが P. N. 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

**キックダウン**: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

#### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

#### エンジンの始動

セレクターレバーが P に入っている ことを確認し、ブレーキペダルを確実 に踏んでエンジンを始動します。アク セルペダルを踏む必要はありません。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- セレクターレバーを D、R に 入れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

#### 走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずセレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

#### こんなことにも注意

#### 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

#### 日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの働 きをして、火災が発生するおそれが あります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

#### ライターに関する注意事項

• ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。

ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

#### 給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

#### スライディングドアからの乗降時の 注意

スライディングドアから乗降するときは、乗降者および運転者ともに、後方から車両が来ていないことや、周囲の状況に危険がないことを確認してください。特に右側スライディングドアからの乗降時には注意してください。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

#### 自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

#### ナビゲーションシステムは走行中に操 作しない

ナビゲーションシステムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

#### きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

## 車両に保存されるデータ

#### 故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。

データを使用して、車両の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

| インストルメントパネル      | 22 |
|------------------|----|
| メーターパネル          | 23 |
| マルチファンクションステアリング | ブ  |
|                  | 24 |
| センターコンソール        | 24 |
| コントロールパネル        | 25 |



## インストルメントパネル



|   | 名称                                               | ページ               |
|---|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | グローブボックス                                         | 188               |
| 2 | コントロールパネル<br>(センターコンソール)                         | 25                |
| 3 | コントロールパネル<br>(前席上方)                              | 26                |
| 4 | パークトロニック *<br>インジケーター                            | 179               |
| 5 | コンビネーションス<br>イッチ<br>• ヘッドランプ<br>• 方向指示<br>• ワイパー | 128<br>128<br>134 |
| 6 | クルーズコントロー<br>ル / 可変スピードリ<br>ミッターレバー *            | 168<br>172        |
| 7 | ステアリングスイッチ                                       | 105               |
| 8 | ホーン / 運転席エア<br>バッグ                               | 36                |
| 8 | メーターパネル                                          | 103               |

|     | 名称                      | ページ        |
|-----|-------------------------|------------|
| 10  | ランプスイッチ                 | 123        |
| 11) | ヘッドランプウォッ<br>シャースイッチ *  | 137        |
| 12  | コントロールパネル<br>(ドア)       | 26         |
| 13  | パーキングブレーキ<br>解除ハンドル     | 158        |
| 14) | エンジンスイッチ /<br>ステアリングロック | 57<br>58   |
| 15  | ステアリング<br>ロック解除レバー      | 100        |
| 16  | パーキングブレーキ<br>ペダル        | 158        |
| 17) | セレクターレバー                | 151<br>160 |
| 18  | ボンネットロック解<br>除レバー       | 225        |

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## メーターパネル



|     | 名称                       | ページ |
|-----|--------------------------|-----|
|     | リセットボタン                  | 104 |
| 2   | メンテナンスインジケー<br>ター画面表示ボタン | 224 |
| 3   | スピードメーター                 | 103 |
| 4   | ASR / ESP® 表示灯           | 166 |
| (5) | 方向指示表示灯                  | 129 |
| 6   | ABS 警告灯                  | 156 |
| 7   | ハイビーム表示灯                 | 128 |
| 8   | シートベルト警告灯                | 32  |
| 9   | パーキングブレーキ表<br>示灯         | 158 |
| 10  | ヘッドランプ表示灯                | 124 |
| 11) | タコメーター                   | 103 |

|     | 名称                   | ページ |
|-----|----------------------|-----|
| 12  | メーターパネル照度調<br>節ボタン   | 104 |
| 13  | 燃料給油口位置表示            | 199 |
| 14) | 燃料計                  | 104 |
| 15  | 燃料残量警告灯              | 104 |
| 16  | ESP® 警告灯             | 166 |
| 17) | マルチファンクション<br>ディスプレイ | 105 |
| 18  | SRS 警告灯              | 32  |
| 19  | ブレーキ警告灯              | 247 |
|     |                      | 248 |
| 20  | エンジン警告灯              | 250 |

## マルチファンクションステアリング



|   | 名称                                                   | ページ |
|---|------------------------------------------------------|-----|
| 1 | マルチファンクション<br>ディスプレイ                                 | 105 |
| 2 | 設定スイッチ / 音量ス<br>イッチ<br>【十】 [一]                       | 105 |
|   | 通話開始 / 終了スイッチ(電話)<br>(電話)<br>※ 電話機能がないため使用<br>できません。 | 105 |
| 3 | 表示切り替えスイッチ                                           | 105 |
|   | スクロールスイッチ ▼                                          | 105 |

## センターコンソール



|     | 名称                      | ページ |
|-----|-------------------------|-----|
| 1   | センターコンソール上<br>部の小物入れ    | 187 |
| 2   | センターコンソールの<br>コントロールパネル | 25  |
| 3   | ライター                    | 185 |
| 4   | センターコンソール下<br>部の小物入れ    | 187 |
| (5) | 灰皿下部の小物入れ               | 188 |
| 6   | 灰皿                      | 184 |
|     | カップホルダー                 | 194 |
| 7   | オーディオ                   | 別冊  |
| 8   | エアコンディショナー<br>コントロールパネル | 139 |

## コントロールパネル センターコンソール





|    | 名称                                      | ページ |
|----|-----------------------------------------|-----|
| 1  | スライディングドア<br>スイッチ *(左側)                 | 64  |
| 2  | リアワイパースイッチ                              | 135 |
| 3  | リアデフォッガー<br>スイッチ                        | 138 |
| 4  | 非常点滅灯スイッチ                               | 129 |
| 5  | ASR オフスイッチ                              | 164 |
| 6  | リアルームランプ /<br>ラゲッジルームランプ<br>スイッチ        | 131 |
| 7  | スライディングドア<br>スイッチ *(右側)                 | 64  |
| 8  | シートヒーター<br>スイッチ *(運転席)                  | 98  |
| 9  | リアルームランプ /<br>ラゲッジルームランプ<br>自動点灯モードスイッチ | 131 |
| 10 | ドアロックスイッチ                               | 53  |

|     | 名称                        | ページ |
|-----|---------------------------|-----|
| 11) | パークトロニックオフ<br>スイッチ *      | 181 |
| 12  | テールゲートウインドウ<br>ウォッシャースイッチ | 136 |
| 13  | シートヒーター<br>スイッチ *(助手席)    | 98  |

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 前席上方



|     | 名称                                   | ページ |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 1   | リーディングランプス<br>イッチ(右側)                | 130 |
| 2   | スライディングルーフス<br>イッチ *                 | 75  |
| 3   | 自動点灯モードスイッチ                          | 130 |
| 4   | サングラスケース                             | 189 |
| (5) | フロントルームランプス<br>イッチ                   | 130 |
| 6   | フロント / リア切替ス<br>イッチ(スライディン<br>グルーフ)* | 76  |
| 7   | リーディングランプス<br>イッチ(左側)                | 130 |
| 8   | リアエアコンディショ<br>ナーコントロールパネル            | 140 |

## ドア



|   | 名称                     | ページ |
|---|------------------------|-----|
| 1 | ドアミラー調整・格納 /<br>展開スイッチ | 102 |
| 2 | ドアミラー選択スイッチ            | 102 |
| 3 | ドアウインドウスイッチ            | 71  |
| 4 | ベンチレーションウイン<br>ドウスイッチ  | 73  |
| 5 | チャイルドプルーフ<br>ロックスイッチ   | 44  |
| 6 | メモリースイッチ *             | 83  |
| 7 | ポジションスイッチ *            | 83  |
| 8 | シート調整スイッチ *            | 82  |

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

| 乗員安全装備   | 28 |
|----------|----|
| 安全のために   | 44 |
| タイヤとホイール | 45 |



#### 乗員安全装備

#### 乗員保護装置

シートベルトやシートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグは、相互に補完する乗員保護 装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷81、96ページ)。
- シートベルトを正しく着用してください(▷29ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください。 (▷34ページ)
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

エアバッグはシートベルトを正しく着用しているときのみ、乗員保護機能を高めることができます。しかし、エアバッグは組み合わされることで効果を発揮する付加的な保護補助装置で、シートベルトの代わりになるものではありません。エアバッグが装備されていても、必ず乗員全員がシートベルトを正しく着用してください。

エアバッグは、あらゆる種類の事故で 作動するわけではありません。状況に よっては、乗員が正しくシートベルト を着用している場合は、エアバッグが 作動しても乗員保護効果が高まらない ことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぎ ます。

#### ↑ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

不適切な作業を行なうと、車両の走 行安定性が損なわれる可能性があり ます。その結果、車のコントロール を失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、安全装備が正常に作動 しなくなり、乗員保護効果が得られ ないおそれがあります。

#### ↑ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトやベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

#### シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティシート(▷40ページ)は、車内に身体を激しくぶつけたり、車外に放出される危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

#### ↑ 警告

- 乗車するときは、すべての乗員が 正しくシートベルトを着用してい ることを確認してください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのとき致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。

シートベルトを正しく機能させ、 損傷を防ぐために以下の点に注意 してください。

- ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
- ◇たばこの火など、熱いものを近付けない
- ◇バックル部分に異物を入れない
- ◇分解や改造などをしない
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。

#### 警告

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシート を適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。 詳しくは (▷40 ページ) をご覧く
- 子供がシートベルトを着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

## ↑ 警告

ださい。

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い角度で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。致命的なけがをするおそれがあります。

#### ↑ 警告

シートベルトの機能が十分発揮できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。

- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて上半身に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけ、絶対に腹部にはかけないでください。必要であれば、シートベルトを少し押し下げた後に、引き上げてください。
- 眼鏡やペン、キーなど、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にシートベルトをかけないでください。事故のときに、シートベルトを損傷し、切れるおそれがあります。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバッグなどを挟み込まない でください。

#### シートベルトの着用



左側フロントシート

#### シートベルトを着用する

- ▶ プレート③を持ってシートベルト をゆっくり引き出します。
  - シートベルトがロックして引き出せないときは、シートベルトを少し戻してから、再びゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート③の先端をバックル⑤に 差し込みます。

- ▶ 肩を通るベルトを上方に引き、身体に密着させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかるようにします。必要であれば、 シートベルトの高さを調整します。

#### ↑ 警告

シートベルトの高さ調整は、必ず停車してパーキングブレーキを効かせているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトを外す

▶ 手でプレート③を持ち、バックル ⑤の解除ボタン④を押し、シートベ ルトをゆっくり巻き取らせます。

#### フロントシートベルトの高さを調 整する

フロントシートベルトの高さは 4 段階 に調整できます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

- ▶ 上げるときは、アンカー①をその まま押し上げます。
- ▶ 下げるときはロック解除ボタン ②を押しながらアンカー①を下げます。

調整後はアンカーが確実にロック していることを確認してください。

#### シートベルト着用警告

#### [4] シートベルト警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンスイッチを 2 の位置にしたときやエンジンを始動したときに、運転席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が数秒間点滅し、警告音も鳴ります。その後、警告灯は点灯に変わります。

エンジンがかかっているときに、運転 席または助手席の乗員がシートベルト を着用していないと、シートベルト警 告灯が点灯します。

- ・ 運転席と助手席の乗員がシートベルトを着用しているときにエンジンを始動したときは、シートベルト警告灯が一瞬点灯します。
- 動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

#### 走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないか、シートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

警告が開始してから約 60 秒間走行すると警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

また、停車したときも警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みますが、走行を再開して走行速度が約25km/h以上になると、警告は繰り返し行なわれます。

i 警告が行なわれているときに走行 速度が約 25km/h 以下になると警告灯は点灯に変わり、警告音は鳴り 止みますが、警告が開始されてから 約 60 秒以内であれば、走行速度が 再び約 25km/h 以上になると警告 は行なわれます。

#### SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

#### SRS 警告灯

エンジンスイッチを 1 か 2 の位置にすると数秒間点灯します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置ときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

#### ↑ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にしたときに SRS 警告灯が点灯し ないとき
- エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にしてから数秒後に SRS 警告灯が 消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

#### シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。 **う** 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- 1 センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決まり ます。
  - 衝撃の集中度 / 分散度
  - 衝撃の角度
  - 車体の変形度合い
  - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

#### シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、フロン トシートのシートベルトに装備され ています。

シートベルトテンショナーは、車の縦 方向に大きな衝撃を受けたときにシー トベルトを引き込み、シートベルトの 効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バックレストに乗員の身体を密着させるためのものではありません。

シートベルトテンショナーは、エンジンスイッチが**2**の位置で、以下のときに作動します。

- SRS に異常がないとき
- 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動する と、SRS 警告灯が点灯します。

#### ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、フロントシートのシートベルトに装備されています。

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

## 警告

シートベルトテンショナーが作動すると、次に事故が発生した場合は乗員保護機能が得られません。そのため、作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指

定サービス工場、または専門業者に

依頼してください。

動手席シートに重い荷物などを 積んで、シートベルトのプレートを バックルに差し込んでいるときは、 助手席シートベルトテンショナーが 作動することがあります。

#### エアバッグ

#### 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さに なるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドセーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 方に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。ソラックスサイドバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利な物を入れないでください。

- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- エアバッグ収納部やその近くに物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- ウインドウやピラーの周囲にアク セサリーなどを取り付けないでく ださい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

## 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト側面

#### エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

#### 警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護機能が得られません。

## ↑ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

## ⚠ 警告

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

#### エアバッグの種類と収納場所

| エアバッグ名          | 収納場所                     |
|-----------------|--------------------------|
| 運転席             | ステアリング                   |
| エアバッグ           | パッド部                     |
| 助手席             | 助手席ダッシュ                  |
| エアバッグ           | ボードパネル部                  |
| ソラックスサイ<br>ドバッグ | フロントシート<br>のバックレスト<br>側面 |

#### 運転席 / 助手席エアバッグ



運転席エアバッグ① / 助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席 / 助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

• 衝突の最初の段階で、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知したとき

- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる保護機能を 高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、車両の縦方 向に一定以上の衝撃を検知したとき
- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは交換する必要があります。。

#### ソラックスサイドバッグ

## ⚠ 警告

シートに市販のシートカバーを使用 しないでください。ソラックスサイ ドバッグの作動が妨げられるおそれ があります。



横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のソラックスサイド バッグ①が作動し、上体への衝撃を 軽減します。 ソラックスサイドバッグは、運転席/ ソラックスサイドバッグが作動する 助手席エアバッグやシートベルトテン ショナーの作動、シートベルトの着用 に関わらず、衝突の最初の段階で、横 方向に一定以上の衝撃を検知したとき に作動します。

# エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動す るとき





とき



運転席 / 助手席エアバッグが作動し ないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動し ソラックスサイドバッグが作動しない ない場合があるとき







場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合があるとき









#### 子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の乗員が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

# ↑ 警告

子供が乗車するときは、チャイルド プルーフロックを設定してください (▷ 42 ページ)。

# ⚠ 警告

チャイルドセーフティシートを使用 している場合でも、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。

- 運転装置に触れてけがをするおそれがあります。
- 誤ってドアを開き、事故の原因になります。
- 炎天下では車内が高温になり、熱中 症を起こすおそれがあります。
- 寒冷時には車内が低温になり、命 にかかわるおそれがあります。

# ↑ 警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 急ブレーキ
- 急な進路変更
- 事故

荷物の積み方について、詳しくは (▷202ページ) をご覧ください。

#### チャイルドセーフティシート

# **企**警告

- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用してください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトを正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- 6歳未満の子供が乗車するときは、 チャイルドセーフティシートを使 用することが法律で義務付けられ ています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、 チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドセーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。

- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは、セカンドシートまたはサードシート (左側席を除く)、左右独立式サードシート\*に装着してください。
- サードシートの左側席には、チャイルドセーフティシートを装着しないでください。
- セカンドシートまたはサードシートにチャイルドセーフティシートを装着するときは、バックレストを起こして確実にロックしてください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、前向きに装着し、助手席をもっとも後ろの位置にしてください。
- 後向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着したセカンドシートは、後向きに配置しないでください。急ブレーキ時や事故などのときに子供を保護することができず、致命的なけがをするおそれがあります。
- 助手席には、後向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらずチャイルドセーフティシートを後向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

チャイルドセーフティシートに 関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザー に貼付されています。



- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートは確実に装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの下 にクッションなどを置かないでく ださい。チャイルドセーフティシー トが確実に装着されないおそれが あります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。

#### 純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

#### 選択の目安

| シート名                       | 体 重       | 年 齢            |
|----------------------------|-----------|----------------|
| ベビーセーフプラス                  | 約 13kg 以下 | 新生児~<br>18 カ月位 |
| デュオ<br>プラス                 | 9 ∼ 18kg  | 8 カ月~<br>4 歳位  |
| キッド<br>または<br>キッド<br>フィックス | 15 ~ 36kg | 3 歳半~ 12 歳位    |

※ チャイルドセーフティシートの種類や名称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

# ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置



セカンドシートと、サードシートの中央席 / 右側席、左右独立式サードシート\*に、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置①を装備しています。

# チャイルドセーフティシートを固定装置に装着する

- バックレストをもっとも後方の位置まで倒します。
- ▶ 固定装置①にチャイルドセーフティシートを装着します。
- ▶ バックレストをもっとも起こした 角度にします。

# チャイルドセーフティシートを固定装 置から取り外す

▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従います。

# ⚠ 警告

- この固定装置は、必ず体重 22kg 以下の子供を乗せるときに使用してください。
- チャイルドセーフティシートは、必ず製品の取扱説明書の指示に従い、左右の固定装置に装着してください。装着方法を誤ると、事故などのとき、十分な効果が得られなかったり、チャイルドセーフティシートが外れるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、バックレストがもっ とも起こした角度でロックされ ていることを確認してください。
- チャイルドセーフティシートと シート座面の間に物を入れないで ください。
- チャイルドセーフティシートや固定装置が事故で損傷したり強い負荷を受けた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品に交換してください。

# チャイルドプルーフロック

子供がセカンドシートやサードシート に乗車するときは、以下のチャイルド プルーフロックを使用してください。

- スライディングドア / 電動デュア ルスライディングドアのチャイル ドプルーフロック
- テールゲートのチャイルドプルーフ ロック
- ベンチレーションウインドウ / リ アスライディングルーフ\*のチャ イルドプルーフロック

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ♠ 警告

子供がセカンドシートやサードシートに乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。 子供がスライディングドアなどを操作すると、事故やけがの原因になります。

# スライディングドア / 電動デュアル スライディングドアのチャイルドプ ルーフロック



右側スライディングドア ① ロックダイヤル

チャイルドプルーフロックを設定すると、Bピラーのスライディングドアスイッチ\*(▷65ページ)および車内のロック解除ボタン(▷66ページ)を押してもスライディングドアが開かなくなります。

- ▶ エマージェンシーキーなどをロックダイヤル①の溝に差し込んで、溝の方向を設定側③の "on" または解除側②の "off" の矢印の方向に合うようにまわします。
- ▶ Bピラーのスライディングドアス イッチ\*および車内のロック解除 ボタンを押して、設定 / 解除を確 認します。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

電動デュアルスライディングドア 装備車は、チャイルドプルーフロックを設定しているときも、センター コンソールのスイッチやリモコン機 能でスライディングドアを開くことができます。

# テールゲートのチャイルドプルーフ ロック



- ① ロックレバー
- 2 解除側
- 3 設定側

チャイルドプルーフロックを設定する と、テールゲート裏側のテールゲート レバーを引いてもテールゲートが開か なくなります。

- ▶ ロックレバー①を設定側③(右側) または解除側②(左側)にスライ ドさせます。
- ▶ テールゲート裏側のテールゲートレバーを引いて、設定 / 解除を確認します。

ベンチレーションウインドウ / リアスライディングルーフ \* のチャイルドプルーフロック



チャイルドプルーフロックを設定すると、サードシート左右のベンチレーションウインドウスイッチによるベンチレーションウインドウの開閉操作と、サードシート上方のリアスライディングルーフスイッチによるリアスライディングルーフ\*の開閉操作ができなくなります。

- ▶ スイッチ①を押して、押された状態 にします。
- ▶ 解除するときは、スイッチ①を押して、押されていない状態にします。
- ・ チャイルドプルーフロックの設定 / 解除にかかわらず、運転席ドアの スイッチによるベンチレーションウ インドウの開閉操作と、前席上方の スイッチによるリアスライディング ルーフの開閉操作はできます。

#### 安全のために

#### 警告ラベル

車両には、運転者や乗員へ注意を促すための警告ラベルが貼付してあります。

# ↑ 警告

警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

# 健康を害する物質について

以下のような物質は健康を害するおそれがあります。車内に保管したり、積載して移動しないでください。

- 有機溶剤
- 燃料
- オイル / グリース類
- 洗剤
- 酸性溶剂

# ↑ 警告

健康を害する物質を車内に保管したり、積載して移動しないでください。 気化したガスや液体が漏れ出ると、 乗員の健康に影響を与えたり、運転 者が集中力を失って事故を起こすお それがあります。

また、電気装備を損傷し、故障や火 災の原因になります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# タイヤとホイール

# ⚠ 警告

タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。

新品のタイヤを装着したときは、走行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。

# ♠ 警告

少なくとも一年に一度、ホイールボルトが適正な締め付けトルク(▷306ページ)で取り付けられていることを点検してください。ホイールボルトが緩むと、車のコントロールを失って事故を起こすおそれがあります。

ウィンタータイヤやスノーチェーンに ついては、(▷211、212ページ) をご 覧ください。

#### タイヤ空気圧

# ⚠ 警告

走行するときは、タイヤ空気圧を適正な数値に調整してください。タイヤ空気圧が低すぎると、タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。また、タイヤ空気圧が高すぎると、制動距離が長くなったり、タイヤのグリップ力が低下します。

タイヤ空気圧は、積載する荷物や乗員の人数に応じて適正に調整してください。タイヤ空気圧を誤った数値に調整すると、車のコントロールを失って事故を起こすおそれがあります。

走行中はタイヤの温度とタイヤ空気 圧が高くなります。タイヤ空気圧の 点検は、タイヤが冷えているときに 行なってください。

日頃からタイヤの空気圧を点検して ください。特に重い荷物を積んで高速 走行するときなどは必ず行なってく ださい。

- ほこりの侵入や水分の浸入を防ぎ、 バルブを保護するため、ホイールバ ルブのキャップを必ず装着してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクや ホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがあり ます。ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

タイヤ空気圧ラベルについては、 (▷304ページ)をご覧ください。 ! タイヤの空気圧を点検するときは、応急用スペアタイヤ\*の空気圧も点検してください。

#### タイヤの摩耗

# 警告

タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン (別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが約 3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

# タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適当であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないか、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないか点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端にすり減っていないか点検します。 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が出ているときは、新しいタ

イヤに交換してください。

# ↑ 警告

タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、損傷しているときは交換してください。

! タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。

#### タイヤの寿命

摩耗具合にかかわらず、6年以上経過 したタイヤは新品のタイヤと交換して ください。

応急用スペアタイヤ \* も同様に交換してください。

#### タイヤの損傷

以下のような理由により、タイヤは損傷したり劣化します。

- 車の使用状況
- 経年変化
- 縁石などとの接触
- くぎや石などのかみ込み
- 不適切なタイヤ空気圧
- 天候や使用環境
- オイルや燃料などの付着

# ↑ 警告

縁石や障害物などを乗り越えたときなど、外見からは見えない部分でタイヤが損傷することがあります。このような損傷は、タイヤの破裂などの原因になります。

駐車するときは、縁石などでタイヤの側面が押された状態にならないように注意してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 再生タイヤ

再生タイヤを装着した場合、安全性の 保証はできません。

#### タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、 タイヤの側面に記された回転方向の 矢印などの指示に従って装着してく ださい。

#### タイヤ / ホイールの交換

装着するタイヤは、指定のサイズおよび4輪とも同じ銘柄のものにしてください。

サイズや銘柄が異なるタイヤを組み 合わせて装着すると、車両操縦性や 走行安定性に悪影響をおよぼし、事 故を起こすおそれがあります。

1 本だけ新品のタイヤを装着すると きは、前輪に装着してください。

# 警告

タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。

新品のタイヤを装着したときは、走行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。

# ⚠ 警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

純正品または承認された製品以外のタイヤやホイールを装着すると、 道路運送車両法違反になることがあります。

# タイヤローテーション



タイヤローテーションの方法

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。

- タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- タイヤを入れ替えた後に空気圧を 調整してください。

空気圧は、燃料給油フラップを開い た車体側に貼付してあるタイヤ空気 圧ラベルで確認してください。

標準タイヤのホイールのホイール ボルトの締め付けトルクは 18kg-m (180Nm) です。タイヤローテー ションを行なったあとは、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場でホ イールボルトの締め付けトルクを確 認してください。

#### タイヤ / ホイールの保管

タイヤ / ホイールは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

酸性のクリーナーなどでホイールを 清掃しないでください。ホイールボ ルトが腐食するおそれがあります。

| オープン / クローズ 5    | 50  |
|------------------|-----|
| 盗難防止警報システム 7     | 79  |
| シート              | 3 1 |
| ステアリング           | 99  |
| ミラー10            | )(  |
| メーターパネル・・・・・・・10 | )3  |
| マルチファンクションディスプレイ |     |
| 10               | )5  |
| ランプ12            | 23  |
| 視界の確保13          | 34  |
| エアコンディショナー 13    | 38  |
| 走行と停車 15         | 50  |
| ブレーキ15           | 55  |
| オートマチックトランスミッション |     |
| 15               | 59  |
| 走行16             | 53  |
| 走行装備16           | 57  |
| ENR              |     |
| 室内装備             |     |



# オープン / クローズ

#### +-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキーを収納しています。

# ⚠ 警告

子供を乗せて走行するときは、必ず チャイルドプルーフロックを設定し てください (▷42 ページ)。

走行中に子供が不意にドアを開き、 車から転落してけがをしたり、事故 を起こすおそれがあります。

# ⚠ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開くと、車から転落してけがをするおそれがあります。

また、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。
 事故や盗難のおそれがあります。

# 警告

エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- !! キーは、強い衝撃や水から避けて ください。故障の原因になります。
- ♣ キーを強い電磁波にさらすと、リ モコン機能に障害が発生するおそれ があります。
- ↓ キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### リモコン機能



- ① 表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ スライディングドア / テールゲート解錠ボタン、 スライディングドア開閉ボタン \*
- ④ エマージェンシーキー
- ⑤ 解錠ボタン

エンジンスイッチにキーを差し込ん でいないときに以下の操作ができ ます。

- ドアとスライディングドア、テール ゲートの解錠 / 施錠
- スライディングドアとテールゲート の解錠
- ドアウインドウとベンチレーション ウインドウ、スライディングルー フ\*の開閉(▷56ページ)
- 電動デュアルスライディングドアの 開閉(▷67ページ)\*

操作時に表示灯①が1回点滅します。

#### 解錠する

▶ 解錠ボタン⑤を押します。

ドア、スライディングドア、テール ゲートが解錠され、非常点滅灯が 1 回点滅します。

#### 施錠する

▶ 施錠ボタン②を押します。

ドア、スライディングドア、テール ゲートが施錠され、非常点滅灯が3 回点滅します。

# スライディングドアとテールゲートを 解錠する

▶ スライディングドア / テールゲー ト解錠ボタン③を押します。

スライディングドアとテールゲート が解錠され、非常点滅灯が 1 回点 滅します。

- ↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したこと、 ドアやスライディングドア、テール ゲートが確実に施錠されていること を確認してください。
- 計 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 前解錠ボタン⑤を押して解錠した ときは、以下の操作をしないと、 約40秒後に再び自動的に施錠さ れます。
  - ドアを開く
  - スライディングドアを開く
  - テールゲートを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 車がバッテリーあがりを起こした ときは、キーの電池が正常でもリモ コン操作での解錠 / 施錠はできま せん。
- i 操作時に表示灯①が点灯しないときは、キーの電池か消耗しています。 ただちに電池を交換してください(▷290ページ)。
- 十一の電池が消耗すると操作時に表示灯が点滅せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。

#### リモコン機能の設定切替



- ①表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

リモコン機能の設定を切り替えることにより、解錠ボタン③による 1 回目の解錠操作で運転席ドアだけを解錠し、2 回目の解錠操作で助手席ドアおよびスライディングドアとテールゲートが解錠できます。

#### 設定を切り替える

▶ 施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時に約6秒間押します。

表示灯①が2回点滅して、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン③を1回押すと、運転 席ドアが解錠し、非常点滅灯が1 回点滅します。
- 続けて約40秒以内に解錠ボタン③
   を押すと、助手席ドアおよびスライディングドアとテールゲートが解錠し、非常点滅灯が1回点滅します。
- 約 40 秒以内に解錠ボタン③を再 度押さないと、運転席ドアは施錠さ れます。

#### 設定を元に戻す

▶ 施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時に約6秒間押します。

表示灯①が2回点滅して、元の設定に戻ります。

設定内容を確認するときは、解錠 操作を行ない、作動を確認してくだ さい。

#### ロケイターライティング

周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。

点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。 この機能の設定と解除については (▷117ページ)をご覧ください。

#### セントラルドアロック

# ⚠ 警告

子供を乗せて走行するときは、必ず チャイルドプルーフロックを設定し てください (▷42 ページ)。

走行中に子供が不意にドアを開き、 車から転落してけがをしたり、事故 を起こすおそれがあります。

# 警告

• 子供だけを残して車から離れない でください。車が施錠されていて も、誤って車内からドアを開くと、 車から転落してけがをするおそれ があります。

また、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。

# ⚠ 警告

ドアのロックノブが下がっていても、 車内のドアレバーを引いたり、スラ イディングドアのロック解除ボタン を押すと、ドアは開きます。子供が 乗車しているときは特に注意してく ださい。

#### ドアロックスイッチ



- ① すべてのドアとテールゲートの解錠 /施錠
- ②表示灯
- ③ スライディングドアとテールゲートの 解錠 / 施錠

ドアロックスイッチでは以下のことが できます。

- すべてのドアとテールゲートの解錠 / 施錠
- スライディングドアとテールゲート の解錠 / 施錠
- リモコン操作で施錠しているときや、施錠しようとしているドアやテールゲートが開いているときは、ドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

# すべてのドアとテールゲートを施 錠する

▶ ドアロックスイッチの上側①を押します。

表示灯②が点灯して、すべてのドアとテールゲートが施錠されます。

エンジンスイッチが 0 の位置のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、すべてのドアとテールゲートを施錠して点灯した表示灯は約5秒後に消灯します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、表示灯は点灯したままに なります。

# すべてのドアとテールゲートを解 錠する

▶ 表示灯②が点灯しているときに、ドアロックスイッチの上側①を押します。

表示灯②が消灯して、すべてのドアとテールゲートが解錠されます。

↑ エンジンスイッチが 0 の位置のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときに、すべてのドアとテールゲートを解錠するときは、一度ドアロックスイッチの上側①を押してください。約5秒間表示灯が点灯します。

その間に再度ドアロックスイッチの 上側①を押すと、すべてのドアと テールゲートを解錠することができ ます。

# スライディングドアとテールゲートを 施錠する

▶ ドアロックスイッチの下側③を押します。

表示灯②が点灯して、スライディングドアとテールゲートが施錠されます。

エンジンスイッチが 0 の位置のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、スライディングドアとテールゲートを施錠して点灯した表示灯は約5秒後に消灯します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、表示灯は点灯したままに なります。

# スライディングドアとテールゲートを 解錠する

▶表示灯②が点灯しているときに、 ドアロックスイッチの下側③を押 します。

表示灯②が消灯して、スライディングドアとテールゲートが解錠されます。

エンジンスイッチが 0 の位置のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときに、スライディングドアとテールゲートを解錠するときは、一度ドアロックスイッチの下側③を押してください。約5秒間表示灯が点灯します。

その間に再度ドアロックスイッチの下側③を押すと、スライディングドアとテールゲートを解錠することができます。

#### 車速感応ドアロック



- ① すべてのドアとテールゲートの設定 / 解除
- ②表示灯
- ③ スライディングドアとテールゲートの 設定 / 解除

走行速度が約 15km/h 以上になった とき、以下の作動が自動的に行なわれ ます。

- すべてのドアとテールゲートの施錠 または
- スライディングドアとテールゲート の施錠
- タイヤ交換をするときやけん引されるときは、車速感応ドアロックを解除するか、エンジンスイッチをのの位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠された 後にドアロックスイッチで解錠する と、停車してドアやスライディング ドア、テールゲートなどを開くか、 エンジンを再始動するまで、車速感 応ドアロックは作動しません。

# すべてのドアとテールゲートの設定 / 解除

- ▶ ドアを閉じた状態でエンジンスイッチを1か2の位置にします。
- ▶ ドアロックスイッチの上側①を約5 秒間押します。

表示灯②が4回点滅し、車速感応ドアロックが設定されます。

▶ 解除するときは、ドアロックスイッチの上側①を約5秒間押します。
表示灯②が2回点滅します。

# スライディングドアとテールゲートの 設定 / 解除

- ▶ ドアを閉じた状態でエンジンスイッチを1か2の位置にします。
- ▶ ドアロックスイッチの下側③を約5 秒間押します。

表示灯②が4回点滅し、車速感応ドアロックが設定されます。

▶ 解除するときは、ドアロックスイッチの下側③を約5秒間押します。

表示灯②が2回点滅します。

すべてのドアとテールゲートに車速感応ドアロックを設定しているときに、スライディングドアとテールゲートの車速感応ドアロックの設定を行なうと、フロントドアの車速感応ドアロックが解除されます。

# リモコン操作でドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフ \* を開閉する



- ① 発信部
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

リモコン操作でドアウインドウとベン チレーションウインドウ、スライディ ングルーフを開閉できます。

#### 開く

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて、解錠ボタン③を押し続けます。

ドアウインドウとベンチレーション ウインドウ、スライディングルーフ が開きます。

解錠ボタン③から指を放すと、作動中のドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

# 閉じる

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて、施錠ボタン②を押し続けます。

ドアウインドウとベンチレーション ウインドウ、スライディングルーフ が閉じます。

施錠ボタン②から指を放すと、作動中のドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

# ↑ 警告

リモコン操作でドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを閉じているときに身体が挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタン②から指を放し、解錠ボタン③を押し続けて、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開いてください。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ↓ リモコン操作でドアウインドウと ベンチレーションウインドウ、スラ イディングルーフを閉じるときは、 開口部に異物がないことを確認して ください。
- ↓ リモコン操作でドアウインドウを 開くときは、ドアウインドウに身体 を寄りかけないでください。ドアウ インドウとドアフレームの間に身体 が引き込まれてけがをするおそれが あります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### エンジンスイッチ



# ↑ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

| キーの<br>位置 | エンジンスイッチの位置                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| 0         | <b>0</b> :キーを差し込む/抜<br>く位置                |
| 1         | <b>1</b> :エンジンスイッチが <b>1</b><br>の位置になります。 |
| 2         | <b>2</b> :エンジンスイッチが <b>2</b><br>の位置になります。 |
| 3         | 3:エンジンが始動します。                             |

# 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- 車のバッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジンス イッチからキーを抜いてください。
- **1** セレクターレバーが **P** に入っていないときは、エンジンスイッチからキーを抜くことができません。
- (i) エンジンスイッチからキーを抜かずに 0 の位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり汚れていると、エンジンを始動できなくなります。

# タッチスタート

エンジンスイッチを③の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

#### ステアリングロック

エンジンスイッチからキーを抜いたと きにステアリングがロックされます。

#### ステアリングをロックする

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

#### ステアリングロックを解除する

▶ エンジンスイッチにキーを差します。

#### ドア

# ♠ 警告

燃料給油中は助手席ドアを開閉しないでください。助手席ドアと給油ノズルが接触し、給油ノズルが外れて燃料がこぼれ、火災が発生するおそれがあります。

# ↑ 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特 に注意してください。

#### ドアの開閉



運転席ドア
① ドアハンドル

#### 車外から開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

#### 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。



運転席ドア

- ① ドアレバー
- ② インナーグリップ
- ③ ロックノブ

#### 車内から開く

▶ ドアレバー①を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ③が上がり、解錠されます。

#### 車内から閉じる

- ▶ インナーグリップ②を持って確実 に閉じます。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- 動手席ドアは、開いているときに ロックノブを押し込んでから閉じる と施錠されます。
- ↑ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、マルチファンクション ディスプレイに警告メッセージが表 示されます(▷259ページ)。

# ドアの解錠 / 施錠



運転席ドア

- ① ドアレバー
- ② ロックノブ

#### 解錠する

▶ ドアレバー①を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

#### 施錠する

- ▶ ロックノブ②を押し込みます。

ロックノブ②が完全に下がっていないときは、ドアを確実に閉じてから、再度ロックノブ②を押し込んでください。

ドアが車速感応ドアロック (▷55 ページ) で施錠されているときに、ドアレバー①でドアを解錠すると、他のドアやスライディングドア、テールゲートも解錠されます。

# ドアロックスイッチで解錠 / 施錠する

センターコンソールにあるドアロック スイッチで解錠 / 施錠できます (▷53 ページ)。

#### スライディングドア\*

# ⚠ 警告

- スライディングドアは確実に閉じてください。閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にスライディングドアが開くおそれがあります。
- スライディングドアを開くとき は、周囲の安全を十分確認してく ださい。
- 同乗者がスライディングドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- スライディングドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

# ⚠ 警告

- スライディングドアは完全に閉じていない状態または完全に開いていない状態で手を放すと、自動的に動きます。身体を挟まれないように注意してください。特に坂道では、スライディングドアのドアハンドルやインナーグリップを確実に持って開閉してください。
- 降雨時や洗車時など、靴やサイド ステップが濡れているときは、ス テップで足を滑らせないように注 意してください。

#### スライディングドアを開閉する



左側スライディングドア ① ドアハンドル

#### 車外から開く

▶ ドアハンドル①を引き、後方に停止するまでスライドします。

#### 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って前方にス ライドし、確実に閉じます。



右側スライディングドア ② ロック解除ボタン

③ インナーグリップ

# 車内から開く

▶ ロック解除ボタン②を押し、イン ナーグリップ③を持って後方に停 止するまでスライドします。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 車内から閉じる

- ▶ インナーグリップ③を持って前方にスライドし、確実に閉じます。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止して、必ず施錠してください。
- スライディングドアを開閉すると きは、スライディングドアの動きに 十分注意してください。

# スライディングドアを解錠 / 施錠する



右側スライディングドア

- ① ロック解除ボタン
- ② ロックノブ

#### 解錠する

▶ ロック解除ボタン①を押します。 このときスライディングドアも少し 開きます。

# 施錠する

- ▶ ロックノブ②を押し込みます。
- ロックノブ②が完全に下がっていないときは、スライディングドアを確実に閉じてから、再度ロックノブ②を押し込んでください。

ロックノブ②が押された状態でスライディングドアを閉じると施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

# ドアロックスイッチで解錠 / 施錠する

センターコンソールにあるドアロック スイッチで解錠 / 施錠できます (▷53 ページ)。

 加錠後は、ロックノブ②が完全に 下がっていることを確認してくだ さい。

#### 電動デュアルスライディングドア \*

電動デュアルスライディングドアは、 以下の方法で操作できます。

- センターコンソールのスイッチ
- 左右 B ピラーのスイッチ
- 車外のドアハンドル
- 左右スライディングドアのインナー グリップ
- 左右スライディングドアのロック解除ボタン
- リモコン操作

# ↑ 警告

- スライディングドアを開くときは、 周囲の安全を十分確認してくだ さい。また、スライディングドア の動きに十分注意してください。
- 同乗者がスライディングドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- スライディングドアを開閉すると きは、身体や物が挟まれないよう に注意してください。
- スライディングドアは確実に閉じてください。閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- スライディングドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- スライディングドアを自動で開閉 しているときに、開閉している側 のセンターコンソールのスイッチ か左右Bピラーのスイッチを押す と、スライディングドアは停止し ます。

ただし、状況により、スイッチを押してもただちに停止しない場合があります。

- スライディングドアは、子供に操作させないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングドアを開閉したときは、全開または全閉の位置になっていることを確認してください。 傾斜地などではスライディングドアが動き出すおそれがあります。
- スライディングドアは、できるだけ傾斜していない場所で、完全に停車しているときに操作してください。

傾斜している場所でスライディングドアを自動で開閉しているときは、傾斜の度合いにより、スイッチを押してもスライディングドアが停止しない場合があります。
 傾斜している場所でのフライディ

傾斜している場所でのスライディングドアの開閉には十分注意してください。

# 警告

降雨時や洗車時など、靴やサイドス テップが濡れているときは、ステッ プで足を滑らせないように注意して ください。

- 車から離れるときは、エンジンを 停止して、必ず施錠してください。
- バッテリー保護のため、エンジン 始動中はスライディングドアを自動 で開閉することはできません。
- スライディングドアが自動で開閉しているときに、開閉している側のセンターコンソールのスイッチか左右Bピラーのスイッチを押すと、スライディングドアは停止します。
- リモコン操作で施錠されているときは、センターコンソールおよびB ピラーのスイッチでスライディングドアを開閉できません。
- スライディングドアが完全に閉じていない状態で走行すると、マルチファンクションディスプレイに "ドアがアがアイテイマス!" と表示されます。

- バッテリーを再接続した後は、スライディングドアが正常に作動しないことがあります。このときは、スライディングドアを手動で1度全閉にしてください。スライディングドアが正常に作動するようになります。
- i 坂道などの傾斜した場所でスライ ディングドアを操作すると、開閉速 度が遅くなることがあります。

ただし、2回連続して挟み込み防止機能が作動したときは、開閉速度は 遅くなりません。

スライディングドアが開閉しているときは、作動している側のBピラーのスイッチが点滅します。

#### 挟み込み防止機能

るときに障害物を検知すると、スライディングドアが停止して、全開します。 センターコンソールおよび B ピラーのスイッチを押し続けてスライディングドアを閉じているときは、障害物を検知すると、スライディングドアが停止して、数センチ開きます。

スライディングドアが自動で閉じてい

- ! 挟み込み防止機能は、状況により 障害物を検知できない場合があり ます。

- センターコンソールまたはBピラーのスイッチを押し続けてスライディングドアを閉じているときは挟み込み防止機能の感度が低下します。
- スライディングドアが開いている ときに障害物を検知すると、スライ ディングドアが停止して、数センチ 閉じます。
- スライディングドアを開閉しているときに挟み込みや障害物を検知したときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "スライドドア ミギヒライテイル" または "スライドドア ヒダリヒライテイル" と表示されます。

# センターコンソールのスイッチの表示灯



①表示灯

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、センターコンソールのスライディングドアスイッチの表示灯①は、対応する側のスライディングドアの状態を以下のように表示します。

| 表示灯の<br>点灯状態 | スライディングドア<br>の状態       |
|--------------|------------------------|
| 点灯           | スライディングドア<br>は開いています。  |
| 消灯           | スライディングドア<br>は閉じています。  |
| 点滅           | スライディングドア<br>は開閉動作中です。 |

エンジンスイッチが 0 の位置かエンジンスイッチからキーを抜いてあるときにスライディングドアを開いたときは、点灯した表示灯は約3 秒後に消灯します。

#### センターコンソールのスイッチによる 操作



- ① スライディングドアスイッチ (開く) ② スライディングドアスイッチ (閉じる)
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも操作できます。
- スライディングドアが自動で開閉 しているときにスイッチを押すと、 スライディングドアはその位置で停 止します。

# スライディングドアを開く

▶ 対応する側のスライディングドア スイッチの上側(開く)①を押し ます。

スライディングドアが自動で開き ます。

#### または

▶ 対応する側のスライディングドア スイッチの上側(開く)①を約2 秒以上押し続けます。

押している間、スライディングドアが開きます。

#### スライディングドアを閉じる

▶ 対応する側のスライディングドア スイッチの下側(閉じる)②を押し ます。

警告音が鳴り、スライディングドア が自動で閉じます。

#### または

▶ 対応する側のスライディングドア スイッチの下側(閉じる)②を約2 秒以上押し続けます。

押している間、警告音が鳴り、スライディングドアが閉じます。

スライディングドアが少し開いている状態のときは、スイッチの下側(閉じる)②を押してもスライディングドアは閉じません。

一度、スライディングドアを大きく 開いてから、閉じてください。

#### 左右 B ピラーのスイッチによる操作



左側 B ピラーのスイッチ ① スライディングドアスイッチ

エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも操作できます。

#### スライディングドアを開く

▶ スライディングドアスイッチ①を 押します。

スライディングドアが自動で開き ます。

#### または

▶ スライディングドアスイッチ①を 約2秒以上押し続けます。

押している間、スライディングドア が開きます。

スライディングドアが開いている ときにスイッチを押すと、スライ ディングドアはその位置で停止し ます。

再度、スイッチを押すと、スライディングドアは自動で閉じます。

スライディングドアが少し開いた 状態で停止したとき、再度、スイッ チを押すと、スライディングドアは 再び開くことがあります。

#### スライディングドアを閉じる

▶ スライディングドアスイッチ①を 押します。

警告音が鳴り、スライディングドア が自動で閉じます。

#### または

▶ スライディングドアスイッチ①を 約2秒以上押し続けます。

押している間、警告音が鳴り、スライディングドアが閉じます。

 スライディングドアが閉じていると きにスイッチを押すと、スライディ ングドアはその位置で停止します。

再度、スイッチを押すと、スライディングドアは自動で開きます。

スライディングドアがわずかに閉じた状態で停止したとき、再度、スイッチを押すと、スライディングドアは再び閉じることがあります。

# 車外のドアハンドルによる操作



左側ドア ① ドアハンドル

#### スライディングドアを開く

▶ ドアハンドル①を引きます。 スライディングドアが自動で開きます。

#### スライディングドアを閉じる

▶ ドアハンドル①を持って、スライディングドアを少し閉じます。

警告音が鳴り、スライディングドア が自動で閉じます。

# 左右 B ピラーのロック解除ボタンによる操作



右側スライディングドア ① ロック解除ボタン

リモコン操作で施錠されているときも操作できます。

# スライディングドアを開く

▶ ロック解除ボタン①を押します。 スライディングドアが自動で開き ます。 ■ 盗難防止警報システム装備車は、 リモコン操作で施錠した後に、ロック解除ボタン①を押してスライディングドアを開くと、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止するには、エンジンスイッチにキーを差し込むか、キーの解錠ボタンまたはスライディングドア / テールゲート解錠ボタン、スライディングドア開閉ボタンを押します。

#### 車内のドアグリップによる操作



右側スライディングドア ① ドアグリップ

# スライディングドアを閉じる

▶ ドアグリップ①を持って、スライディングドアを少し閉じます。

警告音が鳴り、スライディングドア が自動で閉じます。

#### キーによる操作

キーによるリモコン操作で、左右いずれかのスライディングドアを開閉できます。

#### スライディングドアを開く

▶ スライディングドアが開きはじめるまで、キーのスライディングドア開閉ボタン(▷51 ページ)を押します。

設定している側(▷68 ページ)の スライディングドアが自動で開き ます。

スライディングドアが自動で開いているときにスライディングドア開閉ボタンを押すと、スライディングドアはその位置で停止します。

再度、スライディングドア開閉ボタンを押すと、スライディングドアは 自動で閉じます。

スライディングドアが少し開いた 状態で停止しているときに、再度、 スライディングドア開閉ボタンを 押すと、スライディングドアは再び 開くことがあります。 車が施錠されているときは、スライディングドア開閉ボタンを押して保持すると、左右のスライディングドアとテールゲートが解錠され、リモコン操作で開閉できるように設定してある側のスライディングドアのみが開きます。

このあとにスライディングドア開閉 ボタンを押してスライディングドア を閉じても、スライディングドア とテールゲートは施錠されません。 キーの施錠ボタンを押して施錠して ください。

# スライディングドアを閉じる

▶ スライディングドアが閉じ始める まで、スライディングドア開閉ボタ ン(▷51 ページ)を押します。

警告音が鳴り、設定している側 (▷68ページ) のスライディングドアが自動で閉じます。

スライディングドアが自動で閉じているときにスライディングドア開閉ボタンを押すと、スライディングドアはその位置で停止します。

再度、スライディングドア開閉ボタンを押すと、スライディングドアは自動で開きます。

スライディングドアがわずかに閉じた状態で停止しているときに、再度、スライディングドア開閉ボタンを押すと、スライディングドアは再び閉じることがあります。

# リモコン操作で開閉できるスライディ ングドアの設定

- ▶ 新たに設定したい(現在設定されていない)側のスライディングドアを完全に閉じます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 新たに設定する側のスライディングドアスイッチ(▷64ページ)の下側を約5秒間押します。

確認音が3回鳴り、マルチファンクションディスプレイに"スライドドアヒデル"または"スライドドアヒダリトジテイル"と表示されます。

リモコン操作できるスライディング ドアが切り替わります。

# スライディングドアを解錠 / 施錠する



右側スライディングドア

- ① ロック解除ボタン
- ② ロックノブ

# 解錠する

▶ ロック解除ボタン①を押します。 このとき、スライディングドアも開きます。

#### 施錠する

▶ ロックノブ②を押し込みます。

# ドアロックスイッチで解錠 / 施錠する

センターコンソールにあるドアロック スイッチで解錠 / 施錠できます (▷53 ページ)。

- ロックノブ②が完全に下がってい ないときは、スライディングドアを 確実に閉じてから、再度ロックノブ ②を押し込んでください。
- ロックノブ②が押された状態で閉じると施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

# テールゲート

# 警告

子供だけを残して車から離れないでください。誤って車内からテールゲートを開くと、事故やけがをするおそれがあります。

# 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

# ↑ 警告

テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように注意してくだ さい。車の周りに子供がいるときは、 特に注意してください。

- デールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があることを確 認してください。
- 強風のときにテールゲートを開くと、風にあおられ、テールゲートが不意に下がることがあります。 風の強い日には十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっているときも同様に注意してください。

# テールゲートを開閉する



① ハンドル

# 車外からテールゲートを開く

▶ ハンドル①を引き、テールゲート を開きます。



② テールゲートレバー

#### 車内からテールゲートを開く

▶ テールゲート裏側のテールゲート レバー②を引き、テールゲートを開きます。



③ ストラップ

# テールゲートを閉じる

▶ ストラップ③に手をかけて、テールゲートを下げてから、テールゲート外側を押して閉じます。

#### テールゲートを解錠/施錠する



① ロックノブ

#### 内側からテールゲートを解錠する

- ▶ ロックノブ①を上方向にスライド させます。
  - が見えなくなります。

# 内側からテールゲートを施錠する

- ▶ ロックノブ①を下方向にスライド させます。
  - ⊙ が見えるようになります。

# ドアロックスイッチで解錠 / 施錠する

センターコンソールにあるドアロック スイッチで解錠 / 施錠できます (▷53 ページ)。

■ 盗難防止警報システム装備車は、 リモコン操作で施錠した後に、テールゲートのロックノブで解錠して テールゲートを開くと、盗難防止警報が作動します。警報を停止するには、エンジンスイッチにキーを差し込むか、キーの解錠ボタンまたはスライディングドア / テールゲート解錠ボタン、スライディングドア開閉ボタン\*を押します。

- 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。

#### パワーウインドウ

パワーウインドウには、ドアウインドウとベンチレーションウインドウがあります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウとベンチレーションウインドウを開閉するスイッチがあります。

# ↑ 警告

ドアウインドウを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注意 してください。特に子供には注意 してください。

挟まれそうになったときは、ただ ちにドアウインドウスイッチでド アウインドウを開いてください。

ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ドアウインドウスイッチ



運転席ドアのスイッチ

- ① 助手席側ドアウインドウスイッチ
- ② 運転席側ドアウインドウスイッチ



助手席ドアのスイッチ ③ 助手席側ドアウインドウスイッチ

スイッチは左右ドアにあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに開閉できます。

# ドアウインドウを開く

▶ スイッチ①、②、③を軽く押します。 押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

#### ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチ①、②、③を軽く引きます。 引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときにスイッチを操作すると、ドアウインドウはその位置で停止します。

# 警告

子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開くと、車から転落してけがをするおそれがあります。

また、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。

# ⚠ 警告

子供を乗せて走行するときは、必ず チャイルドプルーフロックを設定し てください (▷42 ページ)。

走行中に子供が不意にドアを開き、 車から転落してけがをしたり、事故 を起こすおそれがあります。

- 走行中はドアウインドウから身体 を出さないでください。けがをする おそれがあります。
- ■車から離れるときや洗車のときは、すべてのウインドウとスライディングルーフ\*が完全に閉じていることを確認してください。
- ドアウインドウは、車外からリモコン操作で開閉できます(▷56ページ)。

#### 挟み込み防止機能

# ↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

# スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。

このときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

# 自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちに再度ドアウインドウを閉じようとしたときは、スイッチが操作できなくなることがあります。このときは、少し待ってから再度スイッチを操作してください。

 挟み込み防止機能には、挟み込み を感知しない範囲があります。ドア ウインドウを閉じるときは十分注意 してください。

# ドアウインドウをリセットする

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたときは、ドアウインドウが自動で開閉しなくなることがあります。ドアウインドウをリセットしてください。

- ▶ スイッチを軽く引き続けて全閉にします。
- ▶ スイッチを引いたまま約2秒以上 保持します。

この操作を各ドアウインドウで行なってください。再びドアウインドウが自動で開閉するようになります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### ベンチレーションウインドウスイッチ

## 警告

 子供がセカンドシートやサード シートに乗車するときは、必ずチャ イルドプルーフロックを設定して ください(>42ページ)。

子供がサードシート左右のスイッチでベンチレーションウインドウを操作すると、けがをするおそれがあります。

ベンチレーションウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。特に子供には注意してください。



運転席ドアのスイッチ

- ① 左側ベンチレーションウインドウス イッチ
- ② 右側ベンチレーションウインドウス イッチ

スイッチは運転席ドアと、サードシートの左右にあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに開閉できます。

### 運転席ドアのスイッチでベンチレー ションウインドウを開く

▶ スイッチ①、②を軽く押します。

押している間だけ、ベンチレーションウインドウが外側に開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で外側に開きます。

# 運転席ドアのスイッチでベンチレー ションウインドウを閉じる

▶ スイッチ①、②を引きます。 引いている間だけ、ベンチレーショ ンウインドウが閉じます。



サードシート左側のスイッチ ③ ベンチレーションウインドウスイッチ

# サードシート左右のスイッチでベンチレーションウインドウを開く

▶ スイッチ③を軽く押します。

押している間だけ、ベンチレーションウインドウが外側に開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で外側に開きます。

# サードシート左右のスイッチでベンチ レーションウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ③を引きます。
  - 引いている間だけ、ベンチレーションウインドウが閉じます。
- 運転席ドアのスイッチでベンチレーションウインドウを開閉しているときは、サードシート左右のスイッチで開閉しているベンチレーションウインドウを操作することはできません。

#### スライディングルーフ\*

フロントシートとセカンドシートの上 方にスライディングルーフが装備され ています。

# ⚠ 警告

スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。

# ⚠ 警告

乗員全員がシートベルトを着用して ください。車が横転したときなどに スライディングルーフの開口部から 車外に投げ出されて、致命的なけが をするおそれがあります。

また、スライディングルーフのガラスは事故などの際の衝撃で割れることがあります。スライディングルーフが閉じていても、シートベルトを着用していないと、車が横転したときなどに車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。

走行中はスライディングルーフから 身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。

- 車から離れるときや洗車のときは、ウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- スライディングルーフのシール部 を損傷しないように注意してくだ さい。車内に水や雨などが漏れるお それがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- ↓ ルーフラックを取り付けているときは、スライディングルーフを開かないでください。ルーフラックに当たり、スライディングルーフやルーフラックを損傷するおそれがあります。
- スライディングルーフには挟み込み防止機能があります。スライディングルーフが自動で閉じているときやチルトダウンしているときに挟み込みなどの抵抗があると、スライディングルーフが停止し、その位置から少し開きます。
- スライディングルーフが自動で開 閉しているときにスイッチを操作す ると、その位置で停止します。

- ① フロントスライディングルーフや リアスライディングルーフが閉じ ていない状態で、エンジンスイッチ を 2 以外の位置にして運転席ドア を開くと、警告音が鳴り、マルチファ ンクションディスプレイに "スライドル -ファイティマス!" と表示されます。
- サードシート上方のガラスルーフは開閉できません。

### フロントスライディングルーフ



- ① 開く
- ② 閉じる
- ③ チルトアップする
- ④ チルトダウンする
- ⑤ フロント / リア切り替えスイッチ

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに、フロントスライディングルー フを操作できます。

スイッチはルーフコントロールパネル にあります。

# フロントスライディングルーフの操作 に切り替える

▶ フロント / リア切り替えスイッチ ⑤を押します。

スイッチ⑤の表示灯が消灯している ときに、フロントスライディング ルーフを操作できます。

### フロントスライディングルーフをチル トアップする

■ ③の方向に軽く操作します。 操作している間だけチルトアップ します。

③の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

### フロントスライディングルーフを開く

▶ ①の方向に軽く操作します。 操作している間だけ開きます。

①の方向にいっぱいまで操作する と、自動で開きます。

# フロントスライディングルーフを閉 じる

▶②の方向に軽く操作します。 操作している間だけ閉じ、チルト

アップした状態で停止します。

②の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じ、チルトアップした 状態で停止します。

#### または

● ④の方向に軽く操作します。 操作している間だけ閉じます。

④の方向にいっぱいまで操作すると、自動で閉じます。

### フロントスライディングルーフをチル トダウンする

▶②または④の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

②または④の方向にいっぱいまで 操作すると、自動でチルトダウン します。

# リアスライディングルーフ(前席からの操作)



前席スイッチ

- ① 開く
- ② 閉じる
- ③ 少し開く
- ④ 閉じる
- ⑤ フロント/リア切り替えスイッチ

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに、リアスライディングルーフを 操作できます。

### リアスライディングルーフの操作に切 り替える

▶ フロント / リア切り替えスイッチ ⑤を押します。

スイッチ⑤の表示灯が点灯している ときに、リアスライディングルーフ を操作できます。

### リアスライディングルーフを開く

- ▶ ①の方向に軽く操作します。 操作している間だけ開きます。
  - ①の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。

# リアスライディングルーフを少し開い た状態にする

▶ ③の方向に軽く操作します。 操作している間だけ作動し、少し 開いた状態になります。

③の方向にいっぱいまで操作する と、自動で作動し、少し開いた状態 になります。

# リアスライディングルーフを閉じる

- ▶ ②の方向に軽く操作します。 操作している間だけ閉じます。
  - ②の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じ、少し開いた状態で 停止します。
- リアスライディングルーフが少し 開いた状態のとき、スイッチを②の 方向に操作すると、リアスライディ ングルーフが閉じます。

#### または

▶ ④の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

④の方向にいっぱいまで操作すると、自動で閉じます。

## リアスライディングルーフ(後席から の操作)



後席スイッチ

- ① 開く
- ② 閉じる

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに、リアスライディングルーフを 操作できます。

後席のスイッチはリアスライディング ルーフ後方にあります。

# リアスライディングルーフを開く

- ▶ ①の方向に軽く押します。 押している間だけ開きます。
  - ①の方向にいっぱいまで押すと、自動で開きます。

リアスライディングルーフが閉じた状態で、①の方向にいっぱいまで押して手を放すと、リアスライディングルーフが作動し、少し開いた状態で停止します。

### リアスライディングルーフを閉じる

- ▶②の方向に軽く引きます。 引いている間だけ閉じます。
  - ②の方向にいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

### ブラインド



フロントスライディングルーフのブラインド

フロントスライディングルーフ、リア スライディングルーフ、サードシート 上方のガラスルーフには、それぞれブ ラインドが装備されています。

# ブラインドを開く

▶ グリップ①を上方に押してロック を外し、グリップを持ちながら開 きます。

# ブラインドを閉じる

▶ グリップ①を持って閉じ、確実に ロックします。

### スイッチで開閉できないとき

バッテリーあがりを起こしたり、スライディングルーフの故障でスイッチでの開閉ができないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で開閉しないことがあります。 スライディングルーフのリセットを行なってください。

- スライディングルーフがスムーズに 作動しないとき
- スライディングルーフに異常がある とき
- バッテリーあがりやバッテリー交換 などで電源が断たれたとき

### スライディングルーフをリセットする

# ↑ 警告

スライディングルーフのリセットを 行なわないと、挟み込み防止機能は 作動しません。必ずリセットを行なっ てからスライディングルーフを操作 してください。

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ フロント / リア切り替えスイッチ ⑤を押し (▷75ページ)、フロント スライディングルーフとリアスライ ディングルーフの両方でリセット操 作を行ないます。
- ▶ スイッチを②の方向(▷75 ページ)に操作して、スライディングルーフを全閉にし、そのまま約3秒間スイッチを操作し続けます。
- ▶ スライディングルーフが自動で開 閉することを確認します。

自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行なってください。

### 盗難防止警報システム\*



① 表示灯

盗難防止警報システムが待機状態のときに、ドアやテールゲートが開けられたり、ボンネットのロックが解除されると警報が作動します。

### システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で施錠します。 表示灯①が点滅します。 システムが待機状態のときは、表示 灯①が点滅を続けます。

# システムの待機状態を解除する

- ▶ リモコン操作で解錠します。 表示灯①が消灯し、待機状態が解除 されます。
- システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態では、シス テムを待機状態にしてボンネットが 開けられても警報は作動しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ! システムが待機状態のときに車内からドアやテールゲートを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、表示灯①が点滅しない場合は、システムが故障しています。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 警報の作動

システムが待機状態のとき、以下のような状況を感知すると警報が作動 します。

- ドアが開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

警報が作動すると、ホーンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の約2倍の速さで約4分間点滅します。

また、ルームランプなども約 4 分間点 灯します。

リモコン操作で施錠した後、エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠して開くと警報が作動します。

### 警報が作動したときの停止方法

▶ エンジンスイッチにキーを差し込む か、キーの解錠ボタンまたはスライ ディングドア / テールゲート解錠 ボタン、スライディングドア開閉ボ タンを押します。

ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、キーの施錠ボタンを押しても警報は停止します。

ドアやテールゲートが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。

#### シート

### フロントシート

# ⚠ 警告

シートを調整するときは、乗員の身体 や物などを挟まないように注意して ください。また、シートを調整してい るときに、シートの下などシートの 可動部に手を触れないでください。

# ♠ 警告

正しい運転姿勢がとれるように、以下の点に注意してフロントシートを調整してください。

- ステアリングが楽に操作できる
- ペダル類が十分に踏み込める
- シートベルトが正しく着用できる (▷29 ページ)
- バックレストはできるだけ垂直に 起こし、背中がバックレストに密 着する
- ヘッドレストの中央が目の高さに ある

# ↑ 警告

運転席の乗員は、必ず走行前に自分の運転姿勢に合うようにシートを調整してください。

また、シート位置の調整は、停車していてパーキングブレーキを効かせた状態で行なってください。運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

### ⚠ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。
   事故のとき、身体がシートベルトの下を抜けてベルトが腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

#### 手動式シート\*



運転席シート

- ①シートの前後位置
- ② シートクッションの角度
- ③ シートの高さ
- ④ バックレストの角度

### シートの前後位置を調整する

- ▶ ハンドル①を引いたまま、シート を前後に動かして調整します。
- ▶ ハンドル①から手を放します。
- ▶ "カチッ"という音がして固定されるまで、シートをその位置で前後にゆすります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 警告

シートの前後位置を調整したときは、シートが確実にロックされていることを必ず確認してください。

### バックレストの角度を調整する

▶ ダイヤル④をまわして調整します。

### シートの高さを調整する

▶ レバー③を繰り返し引き上げます。 シートの高さが上がります。

#### または

▶ レバー③を繰り返し押し下げます。 シートの高さが下がります。

### シートクッションの角度を調整する

▶ ダイヤル②をまわして調整します。

### メモリー付フロントパワーシート \*



助手席シートのスイッチ

- ① ヘッドレストの高さ
- ② バックレストの傾き
- ③ シートの前後位置
- ④ シートクッションの角度
- ⑤ シートの高さ

収納式センターテーブル \* をセカンドシートの位置で使用して天板を展開しているときは、フロントシートのバックレストを後方に倒しすぎないでください。シートとセンターテーブルが接触して、損傷するおそれがあります。

スイッチは左右のドアにあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、または調整する側のドアが開いているときに操作できます。

### シートの前後位置を調整する

▶ 矢印③の方向にスイッチを操作します。

#### バックレストの角度を調整する

▶ 矢印②の方向にスイッチを操作します。

### シートの高さを調整する

▶ 矢印⑤の方向にスイッチを操作します。

### シートクッションの角度を調整する

▶ 矢印④の方向にスイッチを操作します。

脚が軽く支えられるように調整し ます。

### ヘッドレストの高さを調整する

▶ 矢印①の方向にスイッチを操作します。

ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ♠ 警告

乗車するときは、ヘッドレストの中 央が目の高さになっていることを確 認してください。

### メモリー機能



助手席のスイッチ

- ① メモリースイッチ
- ② ポジションスイッチ

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、または操作する側のドアが開いているときに、シート位置の記憶と記憶させた位置の呼び出しができます。

### シート位置を記憶させる

- ▶ 正しいシート位置に調整します。
- ▶ ポジションスイッチ②を 1 から 3 のいずれかの位置に合わせます。
- ▶ メモリースイッチ①を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチ②を 押します。

そのときのポジションスイッチの位置にシート位置が記憶されます。

他のポジションにも同様の方法でシート位置を記憶させることができます。

### 記憶させたシート位置を呼び出す

# ⚠ 警告

走行中に運転席のメモリー機能を使用しないでください。事故を起こすおそれがあります。

▶ ポジションスイッチ②を呼び出したい位置(1~3)に合わせ、押し続けます。

シートが動きはじめ、記憶させた位置になると停止します。

- i 記憶させたシート位置を呼び出しているときにポジションスイッチから指を放すか、シート調整スイッチを操作すると、シートの動きが停止します。
- 1 キーごとに異なるシート位置を記憶させることができます。詳しくは(▶120ページ)をご覧ください。

### ランバーサポートの調整 \*



左フロントシート

- ① サポート増
- ② サポート減

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

腰部を正しく支えるようにバックレス トの形状を調整できます。

スイッチはシートクッションの側面に あります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに使用できます。

### ランバーサポートを調整する

▶ スイッチの①側または②側を押します。

バックレストの形状が変化し、サポートが増減します。

- ランバーサポートを正しく調整することにより、走行中の腰部への負担が軽減します。
- ランバーサポートを調整するときは、バックレストに腰部を軽く当ててください。

# 左右独立式シート(セカンドシート / サードシート \*)

左右独立式シートは、左右独立で調整 したり、脱着(▷89 ページ)するこ とができます。

左右独立式シートは、取り付け位置や 取り付け方向を変更できます。詳しく は(▷203ページ)をご覧ください。

# **企**警告

左右独立式シートを調整したり脱着するときは、シートの下や横に身体を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。

### ⚠ 警告

- シートに乗車するときは、以下の 内容を必ず守ってください。事故 のとき、けがをするおそれがあり ます。
  - ◇シートおよびバックレストが確 実にロックされていることを確 認してください。
  - ◇ヘッドレストを取り付け、ヘッドレストの中央が目の高さになるようにしてください。
  - ◇ シートベルトを正しく着用して ください。
- 走行中はシートの折りたたみや脱着をしないでください。けがをするおそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- サードシートを後ろ向きに取り付けた状態で走行しないでください。 荷物を積んでいるときや事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



! フロントシートの下に足を入れ ないでください。フロントシートを 後方に移動させると、けがをするお それがあります。

### シートの調整



①ロック解除レバー

### シートの前後位置を調整する

- ▶ ロック解除レバー①を引いたまま、 シートを前後に動かします。
- ▶ 好みの位置になったら、ロック解除レバー①から手を放します。
- ▶ "カチッ"という音がして固定されるまで、シートをその位置で前後に押します。



- ② シートレッグ中央部
- ③ シート標準位置範囲

### ↑ 警告

- シートの前後位置を調整したり脱着するときは、シートの下や横に 身体を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートに乗車するときは、シートレッグ中央部②がシート標準位置範囲③内になっていることを確認してください。ブレーキ時などにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- シートが確実に固定されていることを確認してください。ブレーキ時などにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- シート位置の調整は、停車しているときに行なってください。

# シートを前後に移動し、ラゲッジス ペースを広げる

左右独立式シートを前後に移動することにより、ラゲッジスペースを広げることができます。

- ▶ロック解除レバー(▷85ページ) を引いたまま、シートを希望の位置 まで移動します。
- ▶ロック解除レバーから手を放します。

その位置でロックされます。

正しく固定されていないときは、 シートをその位置で前後に押して正 しく固定します。

# 警告

シートレッグの中央部がシート標準 位置範囲内になっていないときは、 左右独立式シートに乗車しないでく ださい。ブレーキ時などにシートが 動き、乗員がけがをするおそれがあ ります。

収納式センターテーブル \* をサードシートの位置で使用して天板を展開しているときは、セカンドシートのバックレストを後方に倒しすぎないでください。シートとセンターテーブルが接触して、損傷するおそれがあります。



- ④ バックレスト調整レバー(前部)
- ⑤ バックレスト調整レバー(後部)

### バックレストの角度を調整する

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストの角度を調整します。

#### バックレストを前方に倒す

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストを前 方に倒します。

いっぱいに倒した位置でバックレストはロックされます。

### 倒したバックレストを起こす

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストを起 こします。

起こした位置でバックレストはロックされます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 警告

- バックレストが確実にロックされていることを確認してください。 荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- バックレスト角度の調整は、停車 しているときに行なってください。
- 前方に倒したバックレストの背面を テーブルとして使用するのは、停車 しているときだけにしてください。 走行中にテーブルとして使用する と、載せている物を損傷したり、

乗員がけがをするおそれがあり

### シートを折りたたむ

# ♠ 警告

ます。

サードシートに乗車するときは、セカンドシートを折りたたまないでください。急発進時や急な進路変更時、事故のときなどに、折りたたまれていたセカンドシートが元に戻り、けがをするおそれがあります(セカンドシート下部に警告ラベル④が貼付されています)。



- ① ロック解除レバー (引き上げ方向)
- ② ハンドル
- ③ ロック解除レバー (押し下げ方向)
- ④ 警告ラベル
- ▶ ヘッドレストを下げます。
- ▶ アームレストをバックレストと平 行になる位置に上げます(▷97ペー ジ)。
- ▶ バックレストを前方に倒してロックします。
- ▶ ロック解除レバーを①の方向に引き上げるか、③の方向に押し下げて、 ロックを解除します。
- ▶ ハンドル②を持ち、シートを前方 に引き起こして折りたたみます。
- 1 バックレストが前方に倒した位置 でロックされていないときは、シートを折りたたむことができないこと があります。

# ⚠ 警告



シートを折りたたむときは決して シートの下に手をかけないでくだ さい。手を挟まれて、けがをするお それがあります。

シートの折りたたみは必ず取扱説明 書の手順に従い、注意事項を守って 行なってください。

# ⚠ 警告

- 走行中にシートを折りたたまない でください。けがをするおそれが あります。
- シートを折りたたんで荷物を積む ときは、必ず荷物を固定してくだ さい。荷物が投げ出されて、乗員が けがをするおそれがあります。
- シートを折りたたむときは、身体 や物を挟まないように注意してく ださい。

### 折りたたんだシートを元に戻す



① ハンドル

▶ ハンドル①を持ち、シートを後方 に倒して確実にロックします。

### 警告

- 折りたたんだシートを元の位置に 戻すときは、身体や物を挟まない ように注意してください。
- シートが確実にロックされている ことを確認してください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のと きなどにシートが動き、乗員がけ がをするおそれがあります。

シートが確実にロックされていないときは、バックレストが起きないことがあります。

### シートを取り外す



- ① ロック解除レバー
- ② ハンドル
- ③ 前部シートレッグ
- ④ シートレッグ固定部

# ⚠ 警告

シートを取り外すときは大人 2 人以上で作業してください。シートは重いため、腰を痛めたり、シートを足の上に落としてけがをするおそれがあります。

- ▶ シートを折りたたみます (▷87 ページ)。
- ▶ 2 カ所のロック解除レバー①を完全 に引き上げます。
- ▶ ハンドル②を持ち、シートを前方 に傾けて、持ち上げて取り外します。

! シートを取り外すときは、シートレッグの中央部がシート標準範囲内にあることを確認してください(▷85ページ)。シートレッグがシート標準範囲内にない状態で取り外すと、シートを取り付けるときにシートと内張りが接触して損傷するおそれがあります。

### シートを取り付ける

- ▶ ハンドル②を持ち、左右の前部シートレッグ③をそれぞれ、左右のシートレッグ固定部④に差し込みます。
- ▶ シートを少し後方に傾けて、2 カ 所のロック解除レバー①を完全に押 し下げます。

取り付けたシートを元に戻すときは (▷88ページ)をご覧ください。

# **企**警告

- シートを取り付けるときは、シートレールの溝に異物が挟まっていないことを確認してください。
  - また、シートを取り付けたときは、 確実に固定されていることを確認 してください。急ブレーキ時や急 な進路変更時、事故のときなどに シートが外れて車内に投げ出され て、乗員がけがをするおそれがあ ります。
- シートを取り付けるときは、身体 や物などを挟まないように注意し てください。

- 取り外したシートを車から出し入れするときは、車やシートなどを損傷しないように注意してください。
- 取り外した状態でシートの調整を 行なわないでください。取り付け ができなくなる場合があります。
- 取り外したシートに座ったり、 重い物を載せないでください。シートを損傷するおそれがあります。

#### サードシート (ベンチシート) \*

サードシートには、左右分割式のベン チシートが装備されています。

左右独立で調整したり、脱着する (▷92、94ページ) *こと*ができます。

サードシートは取り付け位置を変更できます。詳しくは(▷203ページ)を ご覧ください。

# **企**警告

サードシートの前後位置を調整したり脱着するときは、シートの下や横に身体を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。

# ⚠ 警告

- サードシートに乗車するときは、 以下の内容を必ず守ってください。 事故のとき、けがをするおそれが あります。
  - ◇シートおよびバックレストが確 実にロックされていることを確 認してください。
  - ◇ヘッドレストを取り付け、ヘッドレストの中央が目の高さになるようにしてください。
  - ◇ シートベルトを正しく着用して ください。
  - ◇セカンドシートを折りたたまないでください。
- 走行中はサードシートの折りたた みや脱着をしないでください。け がをするおそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。

### サードシートを調整する



① ロック解除レバー

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### シートの前後位置を調整する

- ▶ ロック解除レバー①を引いたまま、 シートを前後に動かします。
- ▶ 好みの位置になったら、ロック解除レバー①から手を放します。
- ▶ "カチッ"という音がして固定されるまで、シートをその位置で前後に押します。



- ② シートレッグ中央部
- ③ シート標準位置範囲

# ⚠ 警告

- サードシートに乗車するときは、 シートレッグ中央部②がシート標準位置範囲③内になっていること を確認してください。ブレーキ時などにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- シートが確実に固定されていることを確認してください。ブレーキ時などにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- シート位置の調整は、停車しているときに行なってください。

### サードシートを前後に移動し、ラゲッ ジスペースを広げる

サードシートを前後に移動することにより、ラゲッジスペースを広げることができます。

- ▶ ロック解除レバー(▷90 ページ) を引いたまま、シートを希望の位置 まで移動します。
- ▶ロック解除レバーから手を放します。

その位置でロックされます。

正しく固定されていないときは、 シートをその位置で前後に押して正 しく固定します。

# ⚠ 警告

シートレッグの中央部がシート標準 位置範囲内になっていないときは、 サードシートに乗車しないでくだ さい。ブレーキ時などにシートが動 き、乗員がけがをするおそれがあり ます。



④ バックレスト調整レバー



⑤ バックレスト調整レバー

### バックレストの角度を調整する

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストの角 度を調整します。

### バックレストを前方に倒す

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストを前 方に倒します。

いっぱいに倒した位置でバックレストはロックされます。

### 倒したバックレストを起こす

▶ バックレスト調整レバー④または ⑤を引きながら、バックレストを起 こします。

起こした位置でバックレストはロックされます。

### ♠ 警告

- バックレストが確実にロックされていることを確認してください。 荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- バックレスト角度の調整は、停車しているときに行なってください。

#### サードシートを折りたたむ

左側サードシートのみ、またはサード シート全体を折りたたむことができ ます。

- 左側サードシートが折りたたまれていないときは、右側サードシートを折りたたむことはできません。
- 1 バックレストが前方に倒れてい ないときは、サードシートを折りた たむことができません。



- ① ロック解除レバー(左側サードシート)
- ② ロック解除レバー(右側サードシート)
- ③ ハンドル (左側サードシート)
- ④ ハンドル (右側サードシート)

### 左側サードシートを折りたたむ

- ▶ ヘッドレストを下げます。
- ▶ バックレストを前方に倒します (▷92ページ)。
- ▶ ロック解除レバー①を引き上げて、 ロックを解除します。
- ▶ ハンドル③を持ち、シートを前方 に引き起こして折りたたみます。
- サードシートを折りたたむときは、セカンドシートと接触しないように、シートの前後位置を調整してください。

### 右側サードシートを折りたたむ

- ▶ ヘッドレストを下げます。
- ▶ バックレストを前方に倒します (▷92ページ)。
- ▶ ロック解除レバー②を引き上げて、 ロックを解除します。
- ▶ ハンドル④を持ち、シートを前方 に引き起こして折りたたみます。
- サードシートを折りたたむときは、身体や物を挟まないように注意してください。

# ⚠ 警告

- サードシートを折りたたむときは 決してシートの下に手をかけない でください。手を挟まれて、けが をするおそれがあります。
  - シートの折りたたみは必ず取扱説 明書の手順に従い、注意事項を守っ て行なってください。
- 走行中にサードシートを折りたた まないでください。けがをするお それがあります。
- サードシートを折りたたんで荷物 を積むときは、必ず荷物を固定し てください。荷物が投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあり ます。

### 折りたたんだサードシートを元の位置 に戻す



- ① ハンドル(左側サードシート)
- ② ハンドル (右側サードシート)
- ► ハンドル②を持ち、右側サードシートを後方に倒して確実にロックします。
- ▶ ハンドル①を持ち、左側サードシートを後方に倒して確実にロックします。

# ↑ 警告

- 折りたたんだサードシートを元の 位置に戻すときは、身体や物を挟 まないように注意してください。
- サードシートが確実にロックされていることを確認してください。
   急ブレーキや急な進路変更時、事故のときなどにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- 折りたたんだサードシートを元の 位置に戻すときは、シートレール の溝に異物が挟まっていないこと を確認してください。シートやシートレールを損傷するおそれがあり ます。

!! サードシートが確実にロックされ ていないときは、バックレストが起 きないことがあります。

### サードシートを取り外す

左側サードシートのみ、またはサードシート全体を取り外すことができます。

### ↑ 警告

サードシートを取り外すときは大人 2人以上で作業してください。サードシートは重いため、腰を痛めたり、 サードシートを足の上に落としてけ がをするおそれがあります。

左側サードシートが取り外されていないときは、右側サードシートを取り外すことはできません。



- ① ロック解除レバー(左側サードシート)
- ② ロック解除レバー (右側サードシート)
- ③ ハンドル(左側サードシート)
- ④ ハンドル(右側サードシート)

#### 左側サードシートを取り外す

- ▶ 左側サードシートを折りたたみ ます(▷93ページ)。
- ▶ 2 カ所のロック解除レバー①を完全 に引き上げます。
- ▶ ハンドル③を持ち、左側サードシートを前方に傾けて、持ち上げて取り外します。

### 右側サードシートを取り外す

- ▶右側サードシートを折りたたみます(▷93ページ)。
- ▶ 2 カ所のロック解除レバー②を完全 に引き上げます。
- ► ハンドル④を持ち、右側サードシートを前方に傾けて、持ち上げて取り外します。

#### サードシートを取り付ける

1 右側サードシートが取り付けられていないときは、左側サードシートを取り付けることはできません。

#### 右側サードシートを取り付ける



右側サードシート

- ①ハンドル
- ②前部シートレッグ
- ③ シートレッグ固定部
- ④ ロック解除レバー
- ▶ ハンドル①を持ち、左右の前部シートレッグ②をそれぞれ、左右のシートレッグ固定部③に差し込みます。
- ▶ シートを少し後方に傾けて、2 カ 所のロック解除レバー④を完全に押 し下げます。

### 左側サードシートを取り付ける



左側サードシート

- ①前部シートレッグ
- ② シートレッグ固定部
- ③ ロック解除レバー
- ▶ 前部シートレッグ①をシートレッ グ固定部②に合わせます。



右側サードシートが折りたたまれている状態

- ④ 左側サードシート固定部
- ⑤ 右側サードシート固定部
- ▶ シートを後方に傾けながら3カ所の左側サードシート固定部④を、それぞれ3カ所の右側サードシート固定部⑤に合わせます。
- ▶ 2 カ所のロック解除レバー③を完全 に押し下げます。
- 右側サードシートが前方に折りた たまれた状態で、左側サードシート を取り付けてください。

# ⚠ 警告

- サードシートを取り付けるときは、 身体や物を挟まないように注意してください。
- サードシートを取り付けたときは、 確実に固定されていることを確認 してください。急ブレーキ時や急 な進路変更時、事故のときなどに シートが外れて車内に投げ出され て、乗員がけがをするおそれがあ ります。

- 取り外したサードシートを車から 出し入れするときは、車やシートな どを損傷しないように注意してくだ さい。
- 取り外した状態でサードシートの 調整を行なわないでください。取 り付けができなくなる場合があり ます。
- 取り外したサードシートに座ったり重い物を載せないでください。 シートを損傷するおそれがあります。
- シートレールに埃やゴミが入ら ないようにしてください。

### ヘッドレスト

# ↑ 警告

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。事故のとき、 首にけがをするおそれがあります。

ヘッドレストの上端と乗員の頭部の上端が同じ高さになるように、ヘッドレストの高さを調整してください。また、できるだけ後頭部に近付くようにヘッドレストの傾きを調整してください。

#### 手動式シート装備車



- ① ロック解除ボタン
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ ヘッドレストの傾き

### ヘッドレストを上げる

▶ ヘッドレストを引き上げます。

#### ヘッドレストを下げる

▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを下げます。

### ヘッドレストの傾きを調整する

▶ ヘッドレストの前部下端を持ち、 矢印③の方向に動かします。

# ヘッドレストを取り外す

- ▶ヘッドレストをいっぱいに引き上げます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを取り外します。

# ヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある支柱が左側にくるようにヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込み、ロック解除ボタン①を押しながら、ヘッドレストを取り付けます。

### メモリー付フロントパワーシート装 備車

#### ヘッドレストの高さを調整する

▶ 左右ドアにあるスイッチで調整します(▷82ページ)。

### ↑ 警告

乗車するときは、ヘッドレストの中 央が目の高さになっていることを確 認してください。

#### ヘッドレストを取り外す

▶ スイッチでヘッドレストをいっぱいに上げてから(▷82ページ)、ヘッドレストの支柱を持ち、ヘッドレストを引き上げて取り外します。

### ヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴 に差し込んで押し込みます。

# アームレスト



# アームレストの角度を調整する

- ▶ 一度①の位置まで上げたあと、③ の位置まで下げ、上げながら角度を 調整します。
  - ②と③の間の角度で固定できます。

アームレストを使用しないときは、 ①の位置まで上げてください。

アームレストの上に座ったり、 重い物を置かないでください。

#### シートヒーター\*

### ↑ 警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こすおそれがあります。

- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
  - 乳幼児、高齢者、病人、体が不 自由な方
  - 皮膚が弱い方
  - 疲労の激しい方
  - 眠気をさそう薬を服用した方
  - 飲酒した方
- シートから離れるときは、シート ヒーターを停止して、シートに物を 置いたままにしないでください。ま た、乗車していないシートのシー トヒーターを作動させないでくだ さい。シートヒーターが過熱し て、シートを損傷するおそれがあり ます。

- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。
- 多くの電気装備を使用していたりバッテリーの電圧が低くなると、シートヒーターが停止することがあります。このときは表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動的に作動し、表示灯が点灯します。



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに使用できます。

#### シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すごと に点灯する表示灯 ② の数が変わり、 シートヒーターの作動が切り替わり ます。

# シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯 ② を消灯させます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

| 表示灯の<br>点灯数 | 作動内容                       |
|-------------|----------------------------|
| 3           | シートヒーターが強で<br>作動します。       |
|             | 約5分後に自動的に中<br>に切り替わります。    |
| 2           | シートヒーターが中で<br>作動します。       |
|             | 約 10 分後に自動的に<br>弱に切り替わります。 |
| 1           | シートヒーターが弱で<br>作動します。       |
| 0           | 停止しています。                   |

### ステアリング

# ⚠ 警告

- ステアリングの調整は、必ず停車時に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、エアバッグの作動を妨げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグ収納部の上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼付しないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

# ⚠ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。誤ってロック解除レバーを操作すると、身体を挟んでけがをするおそれがあります。



- ① ロック解除レバー
- ② ステアリング上下位置の調整
- ③ ステアリング前後位置の調整

#### ステアリングの位置を調整する

- ▶ ステアリング下側のロック解除レバー①を下げます。
- ▶上下位置を調整するときは、ステアリングを矢印②の方向に動かします。
- ▶前後位置を調整するときは、ステアリングを矢印③の方向に動かします。
- ▶ 調整が終わったら、ロック解除レ バー①を上げて、ステアリングを ロックします。

調整後はステアリングが確実にロックされていることを確認してください。

- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引されるときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

### ミラー

### ⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときは、必ずルームミラーでも後方を確認してください。また、必ず肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

### ルームミラー

### ルームミラーの角度調整



- ① センサー
- ② サイドビューカメラスイッチ
- ▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

1 ルームミラーにはサイドビューカメラの映像を表示できます。ルームミラー下部には、サイドビューカメラのスイッチ②があります。

詳しくは(▷174 ページ)をご覧く ださい。

#### 自動防眩機能

周囲が暗く、エンジンスイッチが 2 の 位置のときに、ルームミラーのセンサー①が後続車のライトを受けると、自動的にルームミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

# ↑ 警告

セーフティネットを使用しているときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが当たらないときは、自動防眩機能が作動しないおそれがあります。十分注意して走行してください。

# **个警告**

ルームミラーのガラスが損傷すると、液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる性質がありますので、目や皮膚に直接触れないよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水で湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- ルームミラーのセンサー①に後方からのライトが当たらないときは、 自動防眩機能は作動しないことがあります。

#### ドアミラー

# ↑ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。ドアミラーで後方を確認するときは十分注意してください。

- ! ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。

### ドアミラーの角度調整



- ① ドアミラー調整・格納 / 展開スイッチ
- ② ドアミラー選択スイッチ (右側)
- ③ ドアミラー選択スイッチ (左側)

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに調整できます。

### ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ②(右側)または③(左側)を押します。
- ▶ ドアミラー調整・格納 / 展開スイッチ①を操作してドアミラーの角度を調整します。

# ドアミラーの格納 / 展開

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

# ドアミラーを格納する

- ▶ ドアミラー選択スイッチを②、③いずれの側にも押されていない状態にします。
- ▶ ドアミラー調整・格納 / 展開スイッチ①の下側を押し続けます。

#### ドアミラーを展開する

- ▶ ドアミラー選択スイッチを②、③いずれの側にも押されていない状態にします。
- ▶ ドアミラー調整 · 格納 / 展開スイッチ①の上側を押し続けます。
- ドアミラーは手で格納したり、展開したりしないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを完全 に展開してください。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周囲に子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行時はドアミラーが完全に展開していることを確認してください。 後方視界が確保できなくなるおそれがあります。

### 施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作で施錠するときにドアミ ラーも併せて格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷121 ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

#### メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷23ページ)をご覧ください。

# ♠ 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車の操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

# ↑ 警告

メーターパネルの照度調整ボタンや リセットボタンを操作するときは、 周囲の交通状況に十分注意してくだ さい。

また、ステアリング越しにボタンを操作しないでください。ステアリング操作の妨げになり、事故を起こすおそれがあります。

ボタンを操作するときは、ステアリングのパッド部やダッシュボードに身体を寄りかけないでください。詳しくは、エアバッグに関する注意(▷34ページ)をご覧ください。

### マルチファンクションディスプレイ の表示

マルチファンクションディスプレイは以下のときに表示されます。

- 運転席ドアを開閉したとき
- エンジンスイッチを1か2の位置 にしたとき
- リセットボタンを押したとき
- 車外ランプが点灯したとき

また、以下のときは約30秒後に表示が消えます。

- 車外ランプが消灯したとき
- エンジンスイッチを 0 の位置にするか、キーを抜いたとき

詳しくは(▷105 ページ)をご覧くだ さい。

### スピードメーター

車の走行速度を表示します。

### タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

↓ 指針がエンジンの許容回転数を超えて、赤色表示部(レッドゾーン)に入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

指針がレッドゾーンに入るとエンジンを保護するため、一時的に燃料の供給を停止します。このとき、軽い振動があったりアクセルペダルを踏んでも加速しなくなりますが、異常ではありません。

# ♀ 環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

#### 燃料計

燃料の残量を示します。

燃料タンク容量は約75リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

### 燃料残量警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約9 リットルです。

- 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。
- 燃料残量が少なくなると、マルチ ファンクションディスプレイに "ネン リョウ リサーブ キュウエピリョウ " と表示される ことがあります (▷123 ページ)。

#### リセットボタン

トリップメーターや各種設定項目など をリセットするときに使用します。

また、マルチファンクションディスプレイを表示させるときに使用します。

#### メーターパネル照度調節ボタン

周囲が暗く、メーターパネルが点灯し ているときに、メーターパネルの明る さを調整できます。

#### 明るさを調節する

▶ ⊕ボタンを押します。
メーターパネルが明るくなります。

#### または

▶ ⊝ボタンを押します。
メーターパネルが暗くなります。

### マルチファンクションディスプレイ

# 警告

マルチファンクションディスプレイは道路と交通状況が許すときにのみ操作してください。注意がそれ、運転に集中することができず、事故の原因になります。

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

イグニッション位置を 1 にすると、マルチファンクションディスプレイは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。

### ステアリングスイッチ



#### 名称

- ① マルチファンクションディスプ レイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ
  - 設定メニューでの設定グループの選択
  - 各設定項目での数値や設定の 変更や、機能のオン / オフの 選択
  - メインメニューやオーディオ メニュー表示中の音量の調節

# 通話開始 / 終了スイッチ(電話)



電話機能がないため使用できません。

- ③ **表示切り替えスイッチ** (三) (コートンメニューの選択
  - スクロールスイッチ 🔷 🕏
  - 選択したメインメニュー内で の画面の切り替え
  - オーディオメニュー表示中の ラジオの選局や音楽の選曲

# メインメニューの一覧



- ① 車両情報 (▷107ページ)
- ② **オーディオ** (▷108 ページ)
- ③ 故障表示 (▷109 ページ)
- ④ 設定 (▷110ページ)
- **⑤ トリップコンピューター** (▷121 ページ)

#### 車両情報

「車両情報 |には以下の項目があります。

- 基本画面(トリップメーター、オドメーター)
- 冷却水温度表示
- メンテナンスインジケーター (▷223ページ)

#### 基本画面



- ① オドメーター
- ② トリップメーター
- ③ 外気温度表示 / サブスピードメーター
- ④ 時刻表示 / 可変スピードリミッター の設定速度表示 \*
- ⑤ シフト位置表示 / ギアレンジ表示

### 基本画面を表示させる

▶ (三) または (二) を押して、基本画面を表示させます。

### オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

### トリップメーター

リセット後の走行距離を表示します。

### トリップメーターをリセットする(0.0 に戻す)

▶ リセットボタン (▷104 ページ) を、 表示が 0.0 になるまで押し続けます。

### 外気温度表示 / サブスピードメーター

外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは設定の"インストル メント"の"基本画面の表示の設定" (▷114ページ)で行ないます。

# ↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- **(i)** 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- i 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

### 時刻表示 / 可変スピードリミッターの 設定速度表示 \*

時刻または可変スピードリミッターで 設定した速度を表示します。

可変スピードリミッターについては(▷170ページ)をご覧ください。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### シフト位置表示 / ギアレンジ表示

オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します(▷160 ペー ジ)。

また、ティップシフト(▷161 ページ) にしたときのギアレンジを表示します。

### 冷却水温度表示



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の とき、エンジンの冷却水温度を表示し ます。

### 冷却水温度を表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、基本画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、冷却水 温度を表示させます。
- i 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。

#### オーディオ

### オーディオメニューを表示させる

▶ (三) または (三) を押して、オーディ オメニューを表示させます。

オーディオメニューを表示させたとき に、ラジオの選局や音楽の選曲ができ ます。

#### 音量を調整する

▶ + または - を押します。

#### ラジオ局を選局する

FM ラジオまたは AM ラジオを受信しているときに自動選局できます。

- ▶ ② または ② を押します。
  受信周波数が動き、次に受信できる
  周波数で停止します。
- うジオの選局方法の設定 (▷119 ページ) で"メモリ"を選択しても、 受信周波数による自動選局となります。

### 音楽を選曲する

ディスク、iPhone®/iPod®、USBメモリのいずれかを再生しているときは選曲を行なうことができます。

▶ ② または ② を押します。 次の曲または前の曲が選曲されます。

# 早送り / 早戻しをする

- ▶ △ または を押して保持します。
- (i) ラジオや音楽再生の詳細については、別冊「オーディオシステム取扱説明書|をご覧ください。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 故障表示

## ⚠ 警告

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。



- ① 故障件数表示 (故障はありません)
- ② 故障件数表示(この例では、1 件故障があります)
- ③ 故障 / 警告メッセージの例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッセージで表示します。

- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障が 発生したときは、故障 / 警告メッセー ジが自動的に表示されます。

画面を切り替えるときは <u>△</u> または ▽ を押します。

## 故障 / 警告メッセージを手動で確認する

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障件数①または②を表示させます。

故障件数が表示されます。

故障がある場合は、△ または ▽ を押して故障 / 警告メッセージ③ を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数表示②に戻ります。

## 故障表示のリセット

マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されているときは、エンジンスイッチを 0 の位置にすると、故障 / 警告メッセージの表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンスイッチを 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

#### 設定

「設定」で設定できる項目は、以下の通 りです。

- 設定項目の初期化 (▷110 ページ)
- メーターパネル (▷112ページ)
- 時刻 / 日付 (▷114 ページ)
- 車外ランプ (▷116ページ)
- 車両 (▷118ページ)
- コンフォート (▷120ページ)
- ! 設定の変更は必ず停車中に行なってください。
- **(**) 安全のため、走行中は設定を変更できない項目があります。

#### 設定メニュー



## 設定メニューを表示させる

▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます。

## 設定グループの選択



## 設定グループを選択する

▶ 設定メニュー表示中に ○ を押して、設定グループを表示させます。

#### 設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

このときは、マルチファンクション ディスプレイに " セッテイ ハ テイシャジ ノミ カノウ " と表示されます。

## 設定項目を初期化する

- ▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます(▷110ページ)。
- ▶ リセットボタン (▷104ページ) を 約3秒間押し続けます。



確認画面が表示されます。

▶ 確認画面が表示されているとき(約 10 秒以内)に、再度リセットボタンを押します。



初期化を実行し、初期化完了画面が 表示されます。

- 前設定項目を初期化しても、時刻は 工場出荷時の設定になりません。
- i 確認画面が表示されてから約 10 秒間リセットボタンを押さずにいる と、設定メニューに切り替わります。

## グループ別に項目を初期化する

インストルメント、ランプ、シャリョウ、コンフォートの各グループごとの項目を工場出荷時の設定に初期化できます。

**1** " ジコク / ヒニチ " の項目は初期化できません。

以下の例では、インストルメントを初 期化する手順を説明しています。

- ▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます。
- ▶ を押して、設定グループを選択します。
- ▶ (+) または (-) を押して、"インストルメント"を選択します。
- ▶ リセットボタンを約3秒間押し続けます。

確認画面が表示されます。

- ▶ 確認画面の表示中(約10秒以内)に、 再度リセットボタンを押します。
  - 初期化を実行し、初期化完了画面が表示されます。
- i 確認画面が表示されてから約 10 秒間リセットボタンを押さずにいる と、設定メニューに切り替わります。

### インストルメント

「インストルメント」では、以下の項 目の設定ができます。

- 温度単位の設定
- サブスピードメーターの単位の設定
- 距離単位の設定
- ディスプレイ言語の設定
- 基本画面の表示の設定

### 設定グループを選択する

- ▶ ② または ③ を押して、設定メニューを表示させます (▷110 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。
- ▶ (+) または (-) を押して、"インストルメント"を選択します。
- ▶ △ を押します。

インストルメントの最初の設定項目 が表示されます。

#### 温度単位の設定



マルチファンクションディスプレイと フロントエアコンディショナーの温度 単位の設定ができます。

▶ ★ または ★ を押して、反転表示を移動します。

| 表示 | 設定内容       |
|----|------------|
| C  | 摂氏表示になります。 |
| °F | 華氏表示になります。 |

## サブスピードメーターの単位の設定



マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーターの単位の設定が できます。 示を移動します。

| 表示   | 設定内容          |  |
|------|---------------|--|
| km/h | km/h 表示になります。 |  |
| mph  | mph 表示になります。  |  |

■ 1mph は約 1.6km/h です。表示単 位が mph になっていると、誤って 速度を超過するおそれがあります。

#### 距離単位の設定



オドメーター / トリップメーターや メンテナンスインジケーターの距離単 位の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表 示を移動します。

| 表示  | 設定内容          |
|-----|---------------|
| km  | 表示が km になります。 |
| マイル | 表示がマイルになります。  |

**们**1マイルは約1.6kmです。



ディスプレイに表示する言語の設定が できます。

▶ (+) または (-) を押して、反転表 示を移動します。

| 表示            | 設定内容                |
|---------------|---------------------|
| Deutsch       | ドイツ語表示にな<br>ります。    |
| Brit. English | イギリス式英語表<br>示になります。 |
| Am. English   | アメリカ式英語表示になります。     |
| Françaís      | フランス語表示に<br>なります。   |
| Italiano      | イタリア語表示に なります。      |
| Español       | スペイン語表示に<br>なります。   |
| ニホンコ゛         | 日本語表示になります。         |

#### 基本画面の表示の設定



基本画面(▷107 ページ)に表示される項目の設定ができます。

▶ ★ または ← を押して、反転表示を移動します。

| 表示     | 設定内容                             |
|--------|----------------------------------|
| ソクド    | 基本画面の表示が<br>サブスピードメー<br>ターになります。 |
| ガイキオンド | 基本画面の表示が<br>外気温度になり<br>ます。       |

## ジコク / ヒニチ

「ジコク / ヒニチ」では、以下の項目 の設定ができます。

- 時刻の設定(時)
- 時刻の設定(分)
- 時刻表示の設定

### 設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷110 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。

## 設定グループを選択する

- ▶ (+) または (-) を押して、"ジコク/ヒニチ"を選択します。
- ▶ ② を押します。
  ジコク / ヒニチの最初の設定項目が表示されます。

### 時刻の設定 (時)



マルチファンクションディスプレイの時刻の表示方法を設定できます。 時刻表示の「時」を設定します。

▶ + または - を押して、反転部 示を移動します。 分の数字を修正します。

## 時刻の設定(分)



マルチファンクションディスプレイの 時刻表示の「分」を設定します。

▶ 「+ または - を押して、反転部 分の数字を修正します。

## 時刻表示の設定



▶ + または - を押して、反転表

| 表示  | 設定内容          |
|-----|---------------|
| 12h | 12 時間表示になります。 |
| 24h | 24 時間表示になります。 |

#### ランプ

「ランプ」では、以下の項目の設定が できます。

- ヘッドランプ点灯モードの設定
- ロケイターライティングの設定
- 車外ランプ消灯遅延機能の設定
- アンビエントランプの設定

### 設定グループを選択する

- ▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます (▷110 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。
- ▶ (+) または (-) を押して、"ランプ"を選択します。

△を押します。

ランプの最初の設定項目が表示されます。

## ヘッドランプ点灯モードの設定



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

| 7. (2) 33 0 0 0 0 |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示                | 設定内容                                                                                |
| ツネニ オン            | 常時点灯モードです。<br>エンジンを始動する<br>と、ヘッドランプな<br>どが常に点灯します。                                  |
| マニュアル             | 手動点灯モードです。<br>ヘッドランプなどを<br>点灯するときはラン<br>プスイッチを操作し<br>ます。<br>日本ではこのモード<br>に設定してください。 |

このときは、マルチファンクション ディスプレイに "ランプ テイシャ ジ /ミ カ グ と表示されます。

- 前 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。その他のランプを点灯するときは、各スイッチを操作してください。
- 常時点灯モードに設定したときに ランプスイッチを [305] の位置に合 わせると、ヘッドランプが消灯します。

## ロケイターライティングの設定



周囲が暗いときにリモコン操作で解 周囲が暗いときにエンジンを停止する 錠するとランプが点灯する機能の設定と、車外ランプが一定時間点灯する機 ができます。

示を移動します。

| 表示 | 設定内容                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| オン | 周囲が暗いときに、リモコン操作で解錠すると、車幅<br>灯、フロントフォグランプ、<br>テールランプ、ライセンス<br>ランプが点灯します。 |
| オフ | ロケイターライティングは<br>作動しません。                                                 |

詳しくは(▷52ページ)をご覧くだ さい。

#### 車外ランプ消灯遅延機能の設定



能の設定ができます。

▶ [+] または [-] を押して、反転表
▶ [+] または [-] を押して、反転表 示を移動します。

| 表示                           | 設定内容                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 s<br>45 s<br>30 s<br>15 s | 周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやスライディングドア、テールゲートを開いて閉じた後、それぞれの砂数経過後に消灯します。 |
| 0 s                          | 車外ランプ消灯遅延機能は 作動しません。                                                                                |

詳しくは(▷127ページ)をご覧くだ さい。

## アンビエントランプの設定



アンビエントランプおよび運転席 / 助手席足元のランプの点灯 / 消灯の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

| 表示 | 設定内容                                                   |
|----|--------------------------------------------------------|
| オン | 車外ランプが点灯したときに、アンビエントランプと<br>運転席 / 助手席足元のラン<br>プが点灯します。 |
| オフ | アンビエントランプと運転<br>席 / 助手席足元のランプは<br>点灯しません。              |

詳しくは(▷133 ページ)をご覧くだ さい。

#### シャリョウ

「シャリョウ」では、以下の項目の設 定ができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッターの設定
- ラジオの選局方法の設定

## 設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷110ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。
- ▶ (+) または (-) を押して、"シャリョウ"を選択します。
- ▶ ② を押します。 シャリョウの最初の設定項目が表示 されます。

## ウィンタータイヤスピードリミッター の設定



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。

▶ ± または - を押して、設定内容を選択します。

| 表示                               | 設定内容                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| リミット ナシ                          | ウィンタータイ<br>ヤス ピー ドリ<br>ミッターは作動<br>しません。 |
| 210 km/h<br>190 km/h<br>160 km/h | 最高速度がそれぞれの速度に設定されます。                    |

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター\*(▷170ページ)で設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。
- ESP® や ABS に異常が発生したと きは、ウィンタータイヤスピードリ ミッターも解除されます。

i 急な下り坂などで惰性がついたときは、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

設定した速度を維持できないときは、警告音が3回鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ウインタタイヤリミット" と表示され、設定速度が点滅することがあります。

マルチファンクションディスプレイに "ウインタタイヤ リミット --- km/h コエマシ タ " と約 5 秒間表示されたときは、必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。

## ラジオの選局方法の設定



ステアリングスイッチでのラジオの選局方法(受信周波数 / プリセット番号順)を設定する表示です。

設定を変更することはできますが、ど ちらを設定しても受信周波数での選局 になります。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### コンフォート

「コンフォート」では、以下の項目の 設定ができます。

- 設定項目のキー対応の設定
- 施錠時のドアミラー格納の設定

## 設定グループを選択する

- ▶ (重) または (重) を押して、設定メニューを表示させます (▷110 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。
- ▶ △ を押します。

コンフォートの最初の設定項目が表示されます。

## 設定項目のキー対応の設定



記憶させた運転席シート位置の設定が、それぞれのキーごとに対応(記憶) されます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

| 表示         | 設定内容                             |
|------------|----------------------------------|
| タイオウオン     | 差し込んでいるキーに<br>設定が対応(記憶)さ<br>れます。 |
| タイオウ<br>オフ | キーにかかわらず設定<br>は変わりません。           |

このときは、マルチファンクションディスプレイに "コンフォート テイシャ ジ/ト カ/ウ " と表示されます。

メモリー付パワーシート非装備車にもこの画面が表示されることがありますが、設定を変更しても機能しません。

#### 施錠時のドアミラー格納の設定



リモコン操作での施錠時にドアミラー を格納する機能の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

| 表示   | 設定内容        |
|------|-------------|
| カクノウ | 施錠時にドアミラーが格 |
| スル   | 納されます。      |
| カクノウ | 施錠時にドアミラーは格 |
| シナイ  | 納されません。     |

詳しくは (▷102ページ) をご覧ください。

## トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の項目があります。

- エンジン始動時からの情報表示
- リセット時からの情報表示
- 走行可能距離表示

## エンジン始動時からの情報表示



- ①エンジン始動時からの走行距離
- ② エンジン始動時からの経過時間
- ③ エンジン始動時からの平均速度
- ④ エンジン始動時からの平均燃費

エンジンを始動したときを起点とした情報を表示します。

エンジンスイッチを 0 の位置にしてから、またはキーを抜いてから約 4 時間経過すると、エンジン始動時からの情報表示は自動的にリセットされます。

## エンジン始動時からの情報を表示さ せる

▶ エンジン始動時からの情報が表示されるまで、
記または
ご回を押します。

## エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は、手動でリセットすることもできます。

- ▶ エンジン始動時からの情報が表示されているときに、メーターパネルの リセットボタン(▷104ページ)を 押し続けて、表示をリセットします。
- ① リセット後、エンジン始動時からの情報は、999時間経過後、または 9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

## リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離
- ② リセット時からの経過時間
- ③ リセット時からの平均速度
- ④ リセット時からの平均燃費

リセットしたときを起点とした情報を 表示します。

## リセット時からの情報を表示させる

- ▶ リセット時からの情報が表示される まで、 ○ または ○ を押します。

#### リセットする

- ▶ リセット時からの情報が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷104ページ)を押し続けます。
- 1 リセット後、リセット時からの情報は、9,999時間経過後、または99,999km走行後に自動的にリセットされます。

## 走行可能距離表示



① 走行可能距離

走行可能距離 ① は、現在の燃料残量 で走行可能なおよその距離を計算し、 予測値として表示します。

エンジンスイッチが **2** の位置のときに 表示されます。

### 走行可能距離を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます (▷122 ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、走行可 能距離を表示させます。
- **i** 燃料残量が少ないときは、以下の メッセージが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

## ランプ

## ランプスイッチ



- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯
- ③ リアフォグランプ表示灯
- ▶ ランプスイッチ①をまわして各位置 に合わせます。

| 位置          | 作動内容                                     |
|-------------|------------------------------------------|
| Auto        | 周囲の明るさに応じて自動<br>的に点灯 / 消灯                |
| 0           | すべてのランプが消灯                               |
| ₹00€        | 車幅灯、テールランプ、ラ<br>イセンスランプやスイッチ<br>の照明などが点灯 |
| <b>D</b>    | 車幅灯などに加え、ヘッド<br>ランプが点灯                   |
| <b>P</b> <- | 右側のパーキングランプが<br>点灯                       |
| <b>←P</b> € | 左側のパーキングランプが<br>点灯                       |

#### ヘッドランプ

ランプは、手動または自動的に点灯 / 消灯させることができます。

ヘッドランプが点灯すると、メーター パネルのヘッドランプ表示灯も点灯し ます。

## ヘッドランプを手動で点灯する

▶ ランプスイッチを ② の位置に合 わせます。

# ヘッドランプを自動的に点灯 / 消灯させる

▶ ランプスイッチを Auto の位置に合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチ にキーを差し込むと、車幅灯、テー ルランプ、ライセンスランプやス イッチの照明などが自動的に点灯し ます。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも自動的に点灯します。

## ⚠ 警告

- ランプの自動点灯機能は運転者 を支援する機能です。ランプの 点灯 / 消灯に関する責任は運転 者にあります。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
  - ◇ 霧の中を走行するとき
  - ◇ 対向車のランプなどにより、セ ンサーが正常に作動しないとき
- ランプスイッチを Auto から の位置にするときは、必ず 停車してください。ランプが一 瞬消灯して事故を起こすおそれ があります。

- ランプスイッチを ②© か ② の 位置にしたまま、キーを抜いて運転 席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイ に " ランプ ヲ ショウトウ!" と表示されます。 このときはランプスイッチを ② の位置にしてください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。センサー部にステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。
- ランプスイッチが Auto の位置の ときは、トンネルなどの暗い場所や 悪天候のときなどに、ランプは自動 的に点灯することがあります。

## フォグランプ

## フロントフォグランプを点灯する

▶ ランプスイッチの位置が ∞ または の のとき、ランプスイッチ①を1段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②が点灯 します。

## フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する

▶ ランプスイッチの位置が ∞ または の のとき、ランプスイッチ① を 2 段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②と、リアフォグランプ表示灯③が点灯します。

## 警告

ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプは点灯できません。 霧の中を走行するときは、あらかじめランプスイッチを ② に合わせてヘッドランプを点灯してください。

- ↓ フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視界が確保できないときに使用してください。対向車や後続車の迷惑になります。
- i バイキセノンヘッドランプ非装備車は、ヘッドランプが下向きで点灯していてフロントフォグランプが点灯しているときに、ヘッドランプを上向きにすると、フロントフォグランプが自動的に消灯します。ただし、このときもフロントフォグランプ表示灯は点灯したままになります。

ヘッドランプを下向きにすると、 再度フロントフォグランプが点灯 します。

## コーナリングランプ\*

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 走行速度が約 60km/h 以下のとき
- ヘッドランプが点灯しているとき

## 方向指示灯の点滅との連動

▶ 方向指示灯を点滅させます。 点滅させた側のフロントフォグラン プが点灯します。

セレクターレバーが **R** に入っているときは、フロントフォグランプは点灯しません。

#### ステアリング操作との連動

▶ ステアリングを操作します。 操作した側のフロントフォグランプ が点灯します。

セレクターレバーが R に入っているときは、ステアリングを操作した方向と逆側のフロントフォグランプが点灯します。

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方法が異なると きは、方向指示灯と同じ側のフロン トフォグランプが点灯します。
- (i) 点灯したフロントフォグランプは 約3分後に自動的に消灯します。

## パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、片側の車幅灯と テールランプだけを点灯します。

#### パーキングランプを点灯する

▶ エンジンスイッチが 0 の位置のとき、またはキーを差し込んでいないときに、ランプスイッチを Pミ または 「+Pミ の位置に合わせます。

<sup>※</sup> 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル \*

乗員数が増えたり荷物を積載してヘッドランプの照射角度が変わったときには照射角度を調整します。

調整ダイヤルはランプスイッチの横に あります。

エンジンスイッチが **2** の位置のときに 調整できます。



## 照射角度を調整する

▶ ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル①をまわします。

| 0 | フロントシート乗車時                                  |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | フロントシートおよびセカ<br>ンドシート / サードシート<br>乗車時       |
| 2 | フロントシート、セカンド<br>シート / サードシート乗車<br>時および荷物積載時 |
| 3 | 運転席乗車時および荷物積<br>載時                          |

! 対向車に迷惑がかからないように 注意しながら調整してください。

## 車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやスライディングドア、テールゲートを開いて閉じた後、設定した時間が経過すると消灯します。

消灯するまでの時間は、最長 60 秒までの範囲で 15 秒間隔で選択できます。 0 秒を選択するとランプは点灯しません。

この機能の設定と解除については (▷117ページ)をご覧ください。

- ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやスライディングドア、テール ゲートを閉じてから消灯するまでの およその時間です。
- エンジンを停止してからドアやス ライディングドア、テールゲートを 閉じたままにするか、開いたままに してから約 60 秒後に、車外ランプ は消灯します。
- ドアやスライディングドア、テールゲートを開いたままにして車外ランプが消灯したときは、開いたドアやスライディングドア、テールゲートを閉じると車外ランプが点灯し、設定した時間が経過すると消灯します。
- エンジンを停止してから約 10 分以内であれば、ドアやスライディングドア、テールゲートを開くたびに車外ランプが点灯し、閉じると設定した時間が経過した後に消灯します。開いたままのときは、約 60 秒後に消灯します。。
- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

▶ エンジンを停止した後に、エンジン スイッチを 2 の位置にします。

## ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え



- ① 下向き
- ②上向き
- ③ パッシング

#### ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の位置にします。

## ヘッドランプを上向きにする

▶ ヘッドランプが点灯していて、エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに、コンビネーションスイッチを②の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 立 が点灯します。

### パッシングする

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときに、コンビネーションスイッ チを③の方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 [10] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

! 対向車があるときや市街地で走 行するときはヘッドランプを上向き にしないでください。

#### 方向指示



- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに点滅できます。

## 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の方向に操作します。

## 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

## 非常点滅灯

故障などの非常時に、やむを得ず路上で停車するときなどに使用します。

以下のとき、非常点滅灯は自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約70km/h 以上で走行していると きに急ブレーキを効かせて停車した とき



#### 非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ <a>▲</a> を押します。

すべての方向指示灯が点滅します。

非常点滅灯スイッチとメーターパネルの方向指示表示灯も点滅します。

## 非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ ▲ を 押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。

方向指示灯を消灯させると、再び非常点滅灯に切り替わります。

#### フロントルームランプ



#### スライディングルーフ装備車

- ① リーディングランプ (右側) スイッチ
- ② リーディングランプ (右側)
- ③ フロントルームランプ
- ④ 自動点灯モードスイッチ
- ⑤ フロントルームランプスイッチ
- ⑥ リーディングランプ (左側)
- ① リーディングランプ (左側) スイッチ
- 車を施錠したときは、ルームランプなどが消灯することを確認してください。

## フロントルームランプの点灯モードの 切り替え

## 自動点灯モードにする

▶ 自動点灯モードスイッチ④を押します。

スイッチを押すたびに自動点灯モー ドが設定 / 解除されます。

自動点灯モードでは、以下のいずれかの操作をすると、フロントルームランプが点灯 / 消灯します。

- リモコン操作で車を解錠すると点灯 し、約45秒後に消灯します。
- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約40秒後に消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
  - ◇エンジンスイッチが 0 か 1 の 位置のとき、またはキーが抜い てあるときは、ドアを開いたま まにすると約 20 分後に消灯し ます。
  - ◇エンジンスイッチが2の位置の ときは、ドアを開いたままにす ると消灯しません。
- ドアを閉じると消灯します。
  - ◇エンジンスイッチが 0 の位置の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアを閉じると約 15 秒 後に消灯します。
  - ◇エンジンスイッチが1か2の位置のときは、ドアを閉じるとただちに消灯します。

自動点灯モードが解除されているときは、以下のいずれかの操作をしてもフロントルームランプは点灯しません。

- リモコン操作で解錠する
- エンジンスイッチからキーを抜く
- ドアを開く
- 自動点灯モードで点灯したルーム ランプは、リモコン操作で施錠する と、数秒後に自動的に消灯します。

## フロントルームランプの手動点灯 / 消灯

## 手動でフロントルームランプを点 灯する

▶ フロントルームランプスイッチ⑤を 押します。

フロントルームランプ③が点灯し ます。

## 手動でフロントルームランプを消 灯する

▶ 再度、フロントルームランプスイッチ⑤を押します。

フロントルームランプ③が消灯し ます。

## フロントリーディングランプの点灯 / 消灯

## フロントリーディングランプを点 灯する

▶ リーディングランプスイッチ①、⑦ を押します。

フロントリーディングランプ②、⑥ が点灯します。

## フロントリーディングランプを消 灯する

▶ 再度、リーディングランプスイッチ①、⑦を押します。

フロントリーディングランプ②、⑥ が消灯します。

**i** 点灯させたフロントリーディング ランプは、約20分後に消灯します。

## リアルームランプ / ラゲッジルー ムランプ



リアルームランプはセカンドシートと サードシートの左右上方にあります。 ラゲッジルームランプはラゲッジルー ム上方にあります。

## リアルームランプ / ラゲッジルームランプの点灯モードの切り替え

## 自動点灯モードにする

▶ 自動点灯モードスイッチ ② を押します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、スイッチの表示灯が消灯 します。

自動点灯モードでは、以下のいずれかの操作をすると、リアルームランプ、ラゲッジルームランプが自動的に点灯します。

- リモコン操作で車を解錠すると点灯 し、約45秒後に消灯します。
- スライディングドアまたはテール ゲートを開くと点灯します。

- ◇エンジンスイッチが 0 か 1 の位置のとき、またはキーが抜いてあるときは、スライディングドアまたはテールゲートを開いたままにすると約 20 分後に消灯します。
- ◇エンジンスイッチが**2**の位置の ときは、スライディングドアま たはテールゲートを開いたまま にすると消灯しません。
- スライディングドアまたはテール ゲートを閉じると消灯します。
  - ◇エンジンスイッチが **0** の位置の とき、またはキーが抜いてある ときは、スライディングドアま たはテールゲートを閉じると約 15 秒後に消灯します。
  - ◇エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときは、スライディングドアまたはテールゲートを閉じるとただちに消灯します。
- ドアが開いているときは、スライディングドアまたはテールゲートを閉じてもリアルームランプ / ラゲッジルームランプは消灯しません。ドアを閉じてから約 15 秒後またはただちに消灯します。

## 自動点灯モードを解除する

▶ 自動点灯モードスイッチ ② を押します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、スイッチの表示灯が点灯 します。

エンジンスイッチが **0** の位置のとき、またはキーが抜いてあるときは、スイッチの表示灯が約 5 秒間点灯します。

自動点灯モードが解除されているときは、以下のいずれかの操作をしてもリアルームランプやラゲッジルームランプは点灯しません。

- リモコン操作で解錠する
- スライディングドアまたはテール ゲートを開く

## リアルームランプ / ラゲッジルームランプの手動点灯 / 消灯



## リアルームランプ / ラゲッジルーム ランプを点灯する

▶ リアルームランプ / ラゲッジルームランプスイッチ (○131 ページ) を押します。

リアルームランプ①とラゲッジ ルームランプが点灯します。

## リアルームランプ / ラゲッジルーム ランプを消灯する

▶ 再度、リアルームランプ / ラゲッジ ルームランプスイッチ (▷131 ページ) を押します。

リアルームランプ①とラゲッジ ルームランプが消灯します。

## リアリーディングランプの点灯 / 消灯

## リアリーディングランプを点灯する

▶ リアリーディングランプスイッチ③ を押します。

リアリーディングランプ②が点灯し ます。

## リアリーディングランプを消灯する

▶ 再度、リアリーディングランプス イッチ③を押します。

リアリーディングランプ②が消灯し ます。

点灯したリアリーディングランプは、自動的に消灯しません。バッテリーあがりに注意してください。

## アンビエントランプ

スライディングドアが閉じているとき、車外ランプの点灯 / 消灯に合わせて、セカンドシート / サードシートのアシストグリップとスライディングドア乗降部のアンビエントランプが点灯 / 消灯します。

また、スライディングドアを開くと、スライディングドア乗降部のアンビエントランプは、明るい照度で点灯します。

アンビエントランプの設定については (▷118 ページ)をご覧ください。

### 運転席/助手席足元のランプ

運転席ドアと助手席ドアが閉じているとき、車外ランプの点灯に合わせて、アンビエントランプの設定に連動して、運転席 / 助手席足元のランプが点灯します。

また、運転席ドアまたは助手席ドアを 開くと、運転席 / 助手席足元のラン プは明るい照度で点灯します。

#### 乗降用ランプ\*

乗降用ランプは運転席ドアと助手席ドアの下部にあり、乗降時に足元を照らします。

ドアを開くと点灯し、閉じると消灯します。

エンジンスイッチが 0 か 1 の位置のとき、またはキーを抜いてあるときは、ドアを開いたままにすると約 20 分後に消灯します。

エンジンスイッチが**2**の位置のときは、ドアを開いたままにすると消灯しません。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 視界の確保

### フロントワイパー



- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / フロントウインドウウェッシャーの噴射

フロントワイパーは、エンジンスイッ チが 1 か 2 の位置のときに作動します。

#### フロントワイパーを作動させる

▶ コンビネーションスイッチを矢印の 方向にまわして、ワイパー作動モー ドのマーク①を I ~ III の位置に合 わせます。

| 位置  | 作動内容     |
|-----|----------|
| 0   | 停止       |
| I   | AUTO モード |
| Ш   | 低速モード    |
| III | 高速モード    |

ワイパーやウォッシャーを作動させるときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

- フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付くおそれがあります。フロント ウインドウが汚れている場合は、必 ずウォッシャー液を噴射してから使 用してください。
- ↓ 寒冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。ワイパーを作動させる前に、貼り付いていないことを確認してください。 貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

- 【 エンジンを停止するときは、必ず ワイパー作動モードのマークを 0 の位置に戻してください。ワイパー 作動モードのマークが II、III の位 置のときにエンジンスイッチを 1 の位置にすると、ワイパーが作動し、 ウインドウが濡れていないときは傷 が付くおそれがあります。
- AUTO モードでは、フロントウインドウのレインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動を自動的に切り替えます。
- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。

## ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のとき、コンビネーションスイッチ を②の方向に軽く押します。

ワイパーが 1 回だけ作動します (ウォッシャー液は噴射しません)。 この機能はフロントウインドウが濡れているときだけ使用してください。

## フロントウインドウウォッシャーを噴 射する

- ▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の とき、コンビネーションスイッチを② の方向にいっぱいまで押し続けます。 その間ウォッシャー液が噴射し、ワ イパーも作動します。
- ! ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。

## リアワイパー



リアワイパーは、エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに作動します。

#### リアワイパーを作動させる

▶ リアワイパースイッチ □ を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、リアワ イパーが間欠モードで作動します。

## リアワイパーを停止させる

▶ 再度、リアワイパースイッチ □ を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、リアワイパーが停止します。

- リアワイパーを作動させていると きにテールゲートを開くと、リアワ イパーは停止します。

テールゲートを閉じると、リアワイ パーは再び作動します。

## テールゲートのウインドウウォッ シャーを噴射する

▶ テールゲートウインドウウォッシャースイッチ 図 を押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも数回作動します。

- □ ワイパーやウォッシャーを作動させるときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。

## 後退時のリアワイパーの自動作動

フロントワイパーが作動しているとき にセレクターレバーを **R** に入れる と、リアワイパーは 3 回作動した後、 間欠で作動します。

リアワイパースイッチ 国が押されているときは、フロントワイパーの作動やセレクターレバーの位置に関係なく、リアワイパーは間欠で作動します。

- フロントウインドウのレインセンサーが感知した雨滴量に応じて、ワイパーの作動を自動的に切り替えます。

- テールゲートのウインドウが乾いているときはリアワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してから使用してください。
- 実冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。ワイパーを作動させる前に、貼り付いていないことを確認してください。 貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

## ヘッドランプウォッシャー\*



エンジンスイッチが **2** の位置のときに 作動します。

## ヘッドランプウォッシャーを作動さ せる

- ▶ ヘッドランプウォッシャースイッチ①を押します。
  - ウォッシャー液がヘッドランプに向けて噴射されます。
- ハッドランプウォッシャーを使用するときは、歩行者などにウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ヘッドランプウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### リアデフォッガー

## ⚠ 警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。



リアウインドウの曇りを取るときに使用します。エンジンがかかっているときに使用できます。

## リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ (冊) を 押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

## リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ
「畑」を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- ! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- ・ リアデフォッガーは、走行速度や 外気温度により約12分以内に自動 的に停止します。

## エアコンディショナー

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

## ♀ 環境

- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- 設定温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると、低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。
- ! 設定温度を低めに設定してあると きに送風口に身体を近付けると、し もやけなどを起こすおそれがあり ますので十分に注意してください。

- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる 前に換気をしてください。
- ! ボンネットとフロントウインドウ 下部の間の吸気口が雪や氷で覆われ ないようにしてください。
- ダッシュボードの上に物を置か ないでください。日射センサーを覆 うことがあります。
- 除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフ\*が開いていると、設定温度を維持することができません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こし ていると送風量が減ることがあり ます。

## ディスプレイ / コントロールパネル

## フロントのディスプレイ / コント ロールパネル



- ① ディスプレイ
- ② AC スイッチ余熱ヒーター / ベンチレーションスイッチ
- ③ リアエアコンディショナー スイッチ
- ④ 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ 送風口選択ダイヤル
- ⑦ AUTO スイッチ
- ⑧ 設定温度調整スイッチ(低)
- ⑨ 設定温度調整スイッチ(高)
- ⑩ 内気循環スイッチ
- ① デフロスター / 除湿スイッチ

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

## リアエアコンディショナーのディスプレイ / コントロールパネル(前席上方)



- ⑫ 送風量調整スイッチ(強)
- ③ 送風量調整スイッチ(弱) / AUTO モードスイッチ
  - 14 ディスプレイ
  - 15 設定温度調整スイッチ(低)
- 16 設定温度調整スイッチ(高)

## 通常の使いかた(AUTO モード)

## AUTO モードで作動させる

▶ AUTO スイッチ⑦を押します。

ディスプレイ①に設定温度表示と AUTO モード表示 "AUTO" が表示され ます。

送風量の調整と送風口の選択が自動的に行なわれます。

▶ ディスプレイに AC モード表示 "A/ C" が表示されていないときは、AC スイッチを押します。

### AUTO モードを解除する

▶ 再度、AUTO スイッチ⑦を押します。 ディスプレイの AUTO モード表示 "AUTO" が消え、送風量インジケー ターと送風口インジケーターが表示 されます。

送風量の調整と送風口の選択を手動で行なうことができます。

## エアコンディショナーを停止する

- ▶ ディスプレイ①に "0" が表示される まで、送風量調整スイッチ(弱) ④ を押します。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフ\*が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

## リアエアコンディショナーの作動と 停止

## リアエアコンディショナーを作動さ せる

- ▶ フロントエアコンディショナーが作動していることを確認します。
- ▶ リアエアコンディショナースイッチ ③を押します。

ディスプレイにリアエアコンディショナーマーク "図" が表示されます。

## リアエアコンディショナーを停止する

▶ 再度、リアエアコンディショナース イッチ③を押します。

ディスプレイのリアエアコンディ ショナーマーク "[®]" が消えます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

## φ

#### 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

#### AC モードに設定する

▶ AC スイッチ②を押します。 ディスプレイ①に AC モード表示 "A/C" が表示されます。

## AC モードを解除する

- ▶ 再度、AC スイッチ②を押します。 ディスプレイ①の AC モード表示 "A/C" が消えます。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフ\*が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。
- 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。
- デフロスター / 除湿スイッチ⑪を 押したときは、AC モードに設定されます。
- **i** AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

#### 設定温度の調整

#### 設定温度を上げる

▶ 設定温度調整スイッチ(高) ⑨を押します。

#### 設定温度を下げる

▶ 設定温度調整スイッチ(低)®を押します。

設定した設定温度の設定温度表示が ディスプレイ①に表示されます。

- i 設定温度は通常は 22℃に設定することをお勧めします。
- 設定温度を最高に設定したときは、ディスプレイに "HI" と表示されます。
- (i) 設定温度を最低に設定したときは、ディスプレイに "LO" と表示されます。
- Tアコンディショナーが最大冷房を行なっているときは、ディスプレイに、"MAX COOL"と表示されることがあります。

## リアエアコンディショナーの設定温 度の調整

## 設定温度を上げる

▶ 設定温度調整スイッチ(高) ®を押します。

## 設定温度を下げる

▶ 設定温度調整スイッチ(低) ®を押します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

左側サードシート足元の送風口からは 外気または暖気が送風されます。

また、セカンドシート左右上方、およびサードシート左右上方のルーフ送風口からは、外気または冷気が送風されます。

リアエアコンディショナーの送 風温度は、フロントのエアコン ディショナーの送風温度にも連動 します。

また、フロントエアコンディショナーの設定温度を一定以上の高い温度、または低い温度に設定すると、リアエアコンディショナーのコントロールパネルでは設定温度の調整ができなくなることがあります。

## 送風口の調整

中央送風口とサイド送風口は、風向き を調整したり、開閉することができ ます。

- 前 換気を良くするため、各送風口の ノブは、中央の位置にすることをお 勧めします。
- (i) 送風口開閉ダイヤルを停止するまでまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。

## 送風口の風向きを調整する

▶ ノブを上下左右に動かします。

## 中央送風口



- ① 中央送風口(左側)
- ② 中央送風口(右側)
- ③ 中央送風口(右側) 開閉ダイヤル
- ④ 中央送風口(左側)開閉ダイヤル

#### 送風口を開く

▶ 中央送風口(左側)①は開閉ダイヤル④を左側に、中央送風口(右側)②は開閉ダイヤル③を右側にまわします。

ダイヤルをまわすと徐々に送風口が 開き、送風量が上がります。

## 送風口を閉じる

▶ 中央送風口(左側)①は開閉ダイヤル④を右側に、中央送風口(右側)②は開閉ダイヤル③を左側にまわします。

ダイヤルをまわすと徐々に送風口が 閉じ、送風量が下がります。

停止するまでまわすと、送風口が閉じます。

#### サイド送風口



サイド送風口(左側)

#### 送風口を開く

▶ 開閉ダイヤル②を上側にまわします。

開閉ダイヤルをまわすと徐々に上部 サイド送風口が開き、送風量が上が ります。

開閉ダイヤル②の"■"マークまでまわすと、主にサイド送風口①の上部から送風され、開閉ダイヤル②の"■"マークまでまわすと、主にサイド送風口①の下部から送風されます。

## 送風口を閉じる

▶ 開閉ダイヤル②を下側にまわします。

ダイヤルをまわすと徐々にサイド送 風口①が閉じ、送風量が下がります。

停止するまでまわすと、送風口が閉じます。

### 中央送風口(上部)



#### 中央送風口(上部)を開く

▶ 開閉ダイヤル①を上側にまわします。

中央送風口(上部)②が開きます。

#### 中央送風口(上部)を閉じる

▶ 開閉ダイヤル①を下側にまわします。

中央送風口(上部)②が閉じます。

## フロントウインドウ送風口 / ドアウイ ンドウ送風口 / フロント足元送風口



フロントウインドウ送風口①、ドアウインドウ送風口②、フロント足元送風口③、フロント足元送風口③は、送風口の開閉はできません。

#### ルーフ送風口



ルーフ送風口(左側)

#### 送風口を開く

▶ ルーフ送風口開閉ダイヤル①を中間 の位置にまわします。

#### 送風口を閉じる

▶ ルーフ送風口開閉ダイヤル①を上側 または下側に停止するまでまわし ます。

## 送風口の風向きを調整する

- ▶ ルーフ送風口調整ダイヤル②を左右 にまわします。

## 送風口の選択

▶ 送風口選択ダイヤル®をまわして、 ディスプレイの送風ロインジケー ター "▲" を好みの送風ロマークに 合わせます。

| 送風口マーク   | 主に送風される送風口                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| A        | フロントウインドウ送風<br>ロ / 中央送風口 (上部) /<br>ドアウインドウ送風口                      |
| <b>‡</b> | サイド送風口 / フロントウインドウ送風口 中央送風口 / 中央送風口 (上部) /フロント足元送風口 / セカンドシート足元送風口 |
| <b>v</b> | サイド送風口 / 中央送風口<br>/ 中央送風口(上部) / フロ<br>ント足元送風口 / セカンド<br>シート足元送風口   |
|          | サイド送風口 / 中央送風口 / 中央送風口 (上部)                                        |

- 1 セカンドシートの足元前方に、セカンドシート用の足元送風口があります。
- i 送風ロインジケーター "▲" を送風口表示マークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。

- Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに送風口 選択ダイヤル⑥をまわすと、送風 口選択の AUTO モードが解除され、 ディスプレイの AUTO モード表示 が消えます。
- (1) 寒冷時は、ウインドウ内側の曇りを防ぐため、エンジンを始動すると自動的に暖気がウインドウに送風されることがあります。エンジンが暖まると、自動的に足元などへの送風量が上がります。

### リアエアコンディショナーの送風口

リアエアコンディショナーの設定温度 に合わせて、送風口を自動的に選択す ることができます。

- ▶ リアエアコンディショナーが作動 していることを確認します(▷140 ページ)。
- ▶ ディスプレイ⑭に AUTO インジケーターが点滅し、その後表示され続けるまで、AUTO モードスイッチ⑬を押します。

設定温度を高めに設定しているときは左側サードシート足元の送風口から送風され、設定温度を低めに設定しているときはルーフ送風口から送風されます。送風量は自動的に調整されます。

▶ リアエアコンディショナーの送風口の選択を解除するときは、再度、送風量調整スイッチ(弱) / AUTOモードスイッチ(強) ⑫を押します。

### 送風量の調整

送風量を手動で 7 段階に調整すること ができます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強)⑤を押します。

ディスプレイ①の送風量インジケーター "¶"の表示数が多くなります。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱)④を押します。

ディスプレイ①の送風量インジケーター "¶"の表示数が少なくなります。

 Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに送風量 調整スイッチを押すと、送風量の AUTO モードが解除され、ディス プレイの AUTO モード表示が消え ます。

# リアエアコンディショナーの送風量

送風量を手動で 5 段階に調整すること ができます。

▶ リアエアコンディショナーが作動 していることを確認します(▷140 ページ)。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ(強) ®を押します。

ディスプレイ⑭の送風量インジケー ター " **■** " の表示数が多くなります。

#### 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ(弱) ®を押します。

ディスプレイ⑭の送風量インジケー ター "¶"の表示数が少なくなり ます。

#### 送風量を自動調整する

▶ ディスプレイ⑭に AUTO インジケーターが点滅し、その後表示され続けるまで、AUTO モードスイッチ⑬を押します。

送風量の自動調整を解除するときは、再度、送風量調整スイッチ(弱)/ AUTO モードスイッチ(③を押すか、送風量調整スイッチ(強)(②を押します。

### デフロスターモード

# ↑ 警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

フロントウインドウやドアウインド ウの内側の曇りを取るときに使用し ます。

#### デフロスターモードに設定する

- ▶中央送風口(上部)を閉じます (▷143ページ)。
- ▶ デフロスター / 除湿スイッチ⑪を 押します。

ディスプレイ① (▷139 ページ) に デフロスターモードマーク "ஹ" と送風ロインジケーター "▲" が表 示されます。

以下の設定でエアコンディショナーが 作動します。

- AC モードが解除されているときは、AC モードに設定されます。
- 内気循環モードのときは、内気循環 モードが解除されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口から送風されます。

# デフロスターモードを解除する

▶ デフロスター / 除湿スイッチ⑪を 2 度押します。

ディスプレイ①のデフロスターモー ドマークが消えます。

デフロスターモードに設定する前に AUTO モードを選択していた場合は、送風口インジケーターも消えます。

#### または

▶ AUTO スイッチ⑦を押します。

ディスプレイ①のデフロスターモードマークと送風口インジケーターが消え、AUTO モードマークが表示されます。

- デフロスターモードは、曇りが 取れたらすみやかに解除してくだ さい。
- デフロスターモードを解除すると、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定され、内気循環モー ドは解除されたままになります。

#### 除湿モード

ウインドウの曇りを取り、車内を除 湿するときに使用します。

#### 除湿モードに設定する

▶ ディスプレイ① (▷139 ページ) に除湿モードマーク "□□" が表示 されるまでデフロスター / 除湿ス イッチ⑪を押します。

### 除湿モードを解除する

- ▶ ディスプレイ①の除湿モードマーク が消えるまでデフロスター / 除湿 スイッチ⑪を押します。
- 除湿モードに設定すると、自動的に AC モードが設定されます。
- AC モードを解除すると、除湿モードが解除されます。

#### 内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ \* を開閉することができます。

### 内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ⑩を押します。

ディスプレイに内気循環モードマーク "〇〇)" が表示されます。

内気循環スイッチ⑩を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフ\*が自動で閉じます。

### 内気循環モードを解除する(外気導入 にする)

▶ 再度、内気循環スイッチ⑩を押します。

ディスプレイの内気循環モードマー クが消えます。

内気循環スイッチ⑩を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフ\*が、前回開いていた位置まで自動で開きます。

# 警告

ドアウインドウやスライディングルーフ\*が閉じているときや、外気温度が低いときは、内気循環モードにするとウインドウが曇りやすくなります。内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# <u></u> 警告

内気循環スイッチ⑩でドアウインドウ やスライディングルーフ \* を閉じているときに、挟み込みなどの抵抗があると、ただちに動きを停止して少し開く機能がありますが、乗員が身体を挟まれないように注意してください。特に子供には注意してください。

# ⚠ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウを開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

- 内気循環モードのときにデフロスター / 除湿スイッチ⑪を押すと、内気循環モードが解除されます。
- 内気循環スイッチで閉じたドアウ インドウやスライディングルーフ\*を別のスイッチで開いた場合、開い たドアウインドウやスライディング ルーフ\*を内気循環モードの解除 操作と連動して前回開いていた位置 まで開くことはできません。

### 余熱ヒーター / ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

## 余熱ヒーター / ベンチレーションを 使用する

- ▶ エンジンスイッチを 0 か 1 の位置 にするか、キーを抜きます。
- ★ 余熱ヒーター / ベンチレーション スイッチ②(▷139ページ)を押します。

ディスプレイ① (▷139 ページ) に余熱ヒーター / ベンチレーション表示 "REST" と、エンジン停止前に設定していた設定温度が表示されます。

▶ 設定温度調整スイッチで設定温度を 調整します。

送風口の選択は、自動または手動で行なうことができます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 余熱ヒーター / ベンチレーションを 停止する

▶ 再度、余熱ヒーター / ベンチレーションスイッチ②を押します。

ディスプレイの余熱ヒーター / ベンチレーション表示が消えます。

以下のときは、余熱ヒーター / ベンチレーションが自動的に停止します。

- 余熱ヒーター / ベンチレーションを 使用してから約30分経過したとき
- エンジンスイッチを2の位置にしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- バッテリーを保護するために、送 風量は弱の設定で一定に保たれます。

### 走行と停車

#### 走行の準備

### 車外の点検

- ▶ 車外から、以下の点検を行ないます。
  - ナンバープレートやランプ類、 ワイパーブレードが汚れていた り、損傷していないこと
  - タイヤやホイールが確実に装着 されていて、タイヤの空気圧が 適正であること。また、タイヤ が損傷していたり極端に摩耗し ていないこと

#### 車内の点検

#### 車載品の確認

▶ 救急セットや車載工具、停止表示板、 ジャッキが車載されていて、使用可 能であることを確認します。

### 車外ランプの確認

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 各ランプ類に汚れがなく、正常に作動していることを車外から他の人に確認してもらいます。
- ▶ 点灯しない電球がある場合は、電球 を交換します(▷281ページ)。

### 走行の前に

# ⚠ 警告

ペダルの動きが妨げられていないことを確認してください。また、運転席の足元に物を置いたり、物が入り込まないようにしてください。ブレーキペダルやアクセルペダルが操作できず、事故につながるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができなくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。

# ⚠ 警告

走行を開始する前に、すべてのドアやスライディングドア、テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。事故を起こしたり、乗員が車外に転落するおそれがあります。

- ▶ すべてのドア、スライディングドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 荷物を積んでいるときは、確実に固定します(▷207ページ)。
- ▶ フロアマットやがペダル操作の妨げ にならないように確実に取り付けら れていることを確認します。

#### エンジンの始動

# ⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。フロアマットが 滑ったり、ペダル操作を妨げるおそ れがあります。

# ↑ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こし、意識不明になったり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- エンジンを始動するときにブレーキペダルを踏んだときは、ペダルの 踏みしろが少なく、踏みごたえを強く感じることがあります。

再度ブレーキペダルを踏むと、踏みしろや踏みごたえは正常に戻ります。

- ▶ エンジンを始動する前に、以下のことを確認します。
  - すべてのドアとスライディング ドア、テールゲートが閉じてい ること
  - すべての乗員がシートベルトを 正しく着用していること
  - パーキングブレーキが効いてい ること



| <b>~</b> . — | · / |
|--------------|-----|
| ~ / /        | トルゴ |
|              |     |

| Р | 駐車およびエンジン<br>始動 / 停止の位置                          |
|---|--------------------------------------------------|
| R | 後退するときの位置                                        |
| N | 動力が伝わらない位置<br>押したり、けん引し<br>てもらうことで、車<br>を移動できます。 |
| D | 走行するときの位置<br>1 速~5 速の範囲で                         |

自動的に変速します。

- ▶ エンジンを始動する前に、セレク ターレバー①が P に入っている ことを確認します。
- I エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクター レバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。

#### エンジンを始動する

- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ► エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置(▷57ページ)までまわして手を放します。

自動的にスターターが作動し続け、 エンジンが始動します。

- 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- ランプやエアコンディショナーなど、バッテリーの負担になる装置を停止しておくと始動性が良くなります。
- ↑ セレクターレバーが P または N に入っているときは、エンジン回転数は、許容回転数の上限まで上がりません。

#### 発進

# ↑ 警告

滑りやすい路面では、低いギアレンジを選択することによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 駆動輪が空転して車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ▼セレクターレバーを P またはR に入れるときは、完全に停車してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 車速感応ドアロック (▷55 ページ) を設定しているときは、走行を開始すると自動的にドアやスライディングドア、テールゲートが施錠されます。

車速感応ドアロックが作動して車が施錠されているときも、車内からドアやスライディングドアを開くことができます。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ セレクターレバーを D またはR に入れます。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。 メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯が消灯します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

### 走行時の注意

#### ステアリング

# ↑ 警告

走行中にエンジンを停止しないでく ださい。ブレーキやステアリングの 操作に非常に大きな力が必要になり、 車のコントロールを失って事故を起 こすおそれがあります。

■ ステアリングをいっぱいまでまわ した状態を長く保持しないでくだ さい。ステアリング装置を損傷する おそれがあります。

#### 燃料供給停止機能

エンジンがアイドリング回転の範囲以 外のときは、アクセルペダルから足を 放すと、燃料の供給が制限されます。

### 雨天時の走行

# ↑ 警告

走行速度やタイヤの状態に関わらず、 水たまりの深さによってはハイドロ プレーニング現象が発生することが あります。

轍を避け、ブレーキ操作は慎重に行 なってください。

# 冠水した道路の走行

冠水した道路を走行するときに許容さ れている水深は、バンパーの下端まで です。波が立たないような速度で走行 してください。

- ☑ 先行車や対向車からも波が発生し ます。これにより、水深が深くなる ことがあります。
- マフラーに水が入ったときは決 してエンジンを始動しないでくだ さい。そのままエンジンを始動する と、エンジンに重大な損傷を与える おそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

### 冬期の運転

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するた め、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロール \* を使用し ないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# ⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 凍結防止剤について

凍結防止剤がまかれた道路を走行する ときは、ブレーキディスクやブレーキ パッドに塩類が付着してブレーキの効 きが悪くなり、制動距離が長くなるお それがあります。

このときは、後続車に注意しながらブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。さらに、先行車との車間距離を十分確保し、注意して走行してください。また、次回走行するときにも、ブレーキペダルを数回軽く踏み、残った塩類を落としてください。

i 雪道や凍結路を走行するときは、 必要に応じて後輪にスノーチェーン を装着してください。

ウィンタータイヤやスノーチェーンに ついて、詳しくは(▷211、212ページ) をご覧ください。

### 雪道や凍結路面の走行

走行安全性を維持するため、雪道や 凍結路では、乾燥した路面を走行す るときよりも低い速度で走行してく ださい。

外気温度が低いときは、路面の状態に 十分注意して走行してください。

路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

### 停車 / エンジンの停止

# ⚠ 警告

車から離れるときは、必ずエンジンを停止してパーキングブレーキを確実に効かせてください。車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

急な坂道に駐車するときは、前輪の下り側に輪止めをしてください。必要に応じて、後輪の下り側にも輪止めをしてください。

前輪止めは車載されていません。適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

# ⚠ 警告

排気系部品は非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

# ↑ 警告

子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。パーキングブレーキ を解除して、事故の原因になります。

- 車のバッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジンス イッチからキーを抜いてください。
- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだままセレク ターレバーを $\mathbf{P}$  に入れます。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- 介 急な坂道では前輪を歩道側に向け ます。
- エンジン冷却水の温度が高めのと きは、少しの間アイドリング状態で エンジンを冷却してからエンジンを 停止してください。
- ▶ エンジンスイッチを **0** の位置にし ます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放 します。
- ▶ 急な坂道に駐車するときは、車が 動き出すのを防ぐため、輪止めを します。

### ブレーキ

#### ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)は、急ブレーキ時や滑り やすい路面でのブレーキ時など、車が 不安定な状況になったときに、車輪の ロックを防ぎ、ステアリングでの車両 操縦性を確保する装置です。

# ⚠ 警告

- ABS はブレーキ操作を補助する装 置で、無謀な運転からの事故を防 ぐものではありません。ABS が適 切に作動しても、車両操縦性や走 行安定性の確保、制動距離の短縮 には限界があります。常に道路や 天候の状況に注意し、十分な車間 距離を保って運転してください。 また、タイヤのグリップが失われ
  - た状況では効果を発揮しません。
- ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ブレーキ操作をするときは、ブレー キペダルをしっかりと踏み込んで ください。ポンピングブレーキを 行なうと制動距離が長くなるおそ れがあります。

### ABS 警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。

消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSが故障しています。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でただちに点検を受けてください。

- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べて制動距離が長くなることがあります。
  - 雪の積もった路面や凍結した路面
  - 砂利道などの荒れた路面
  - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
  - スノーチェーン装着時
- 軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS が作動するときは、 路面が滑りやすくなっています。十分注意して走行してください。
- (i) ABS は速度が約 5km/h を超える と作動できるようになります。
- (1) ABS に異常があり、ABS 警告灯が 点灯したときでも、通常のブレーキ は作動します。

#### ABS の作動

ABSには以下のような特性があります。

- ABS が作動すると、ブレーキペダ ルに脈動を感じたり車体が振動する ことがありますが、異常ではありま せん。そのままブレーキペダルを踏 み続けてください。
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

## **企**警告

- ABS に異常があるときは、急ブレーキ時にタイヤがロックしてステアリング操作が効かなくなり、制動 距離が長くなるおそれがあります。
- ABS が故障すると、BAS と ESP® (▷165ページ) も作動を停止し、 ABS 警告灯と ESP® 警告灯が点灯 します。メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- バッテリーの電圧が低下すると、 ABS 警告灯が点灯し、ABS が一時 的に作動を停止します。電圧が回 復すると警告灯が消灯し、機能も元 に戻ります。

#### BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが感知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放す と自動的に解除されます。

# ↑ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- BAS に異常があるときも通常のブレーキは作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるおそれがあります。

- BAS が作動するとブレーキペダル が少し奥へ引かれ、ペダルに脈動が 伝わってくることがあります。これ は BAS が正常に作動しているとき の現象で、異常ではありません。
- ↑ バッテリーの電圧が低下すると ABS 警告灯や ESP® 警告灯が点灯 し、BAS が一時的に機能を停止し ます。電圧が回復すると警告灯が 消灯し、機能も元に戻ります。
- **i** ABS警告灯が点灯しているときは、 BAS も作動しません。

#### アダプティブブレーキランプ

約50km/h以上からの急ブレーキにより、ESP®が緊急時のブレーキ操作と判断したときは、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

#### **EBD**

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

# <u></u> 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ 時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

# ↑ 警告

ESP® 警告灯や ABS 警告灯、ブレーキ警告灯が点灯したときは、EBD が故障している可能性があります。路面や交通の状態に合わせて慎重に走行してください。

EBD が故障したときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を行なってください。

#### パーキングブレーキ

# ⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れない でください。パーキングブレーキ を解除して車が動き出し、事故を 起こすおそれがあります。
- パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



# パーキングブレーキを効かせる

- ▶ 右足でブレーキペダル③を踏みながら、左足でパーキングブレーキペダル①をいっぱいまで踏み込みます。
  - エンジンスイッチが **2** の位置のときは、パーキングブレーキ表示灯が点灯します。
- ↓ パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。

#### パーキングブレーキを解除する

▶ ブレーキペダル③をいっぱいまで踏みながら、解除ハンドル②を手前に引きます。

エンジンスイッチが **2** の位置のときは、パーキングブレーキ表示灯が 消灯します。

1 パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに "パーキング ブレーキカイジョ!" と表示されます。

### ®PARK パーキングブレーキ表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。

パーキングブレーキが効いているときは、点灯したままになります。

## 緊急時のブレーキ操作

ブレーキが効かなくなったときなど、 緊急時にはパーキングブレーキを効か せることができます。

▶ 解除ハンドル②を引きながら、パーキングブレーキペダル①をゆっくり 踏み込みます。

# ⚠ 警告

パーキングブレーキペダルを急激に踏み込むと、後輪がロックして車のコントロールを失うおそれがあります。

パーキングブレーキペダルはゆっく りと踏み込み、徐々にブレーキを効 かせてください。

### オートマチックトランスミッション

#### 安全上の注意事項

# ↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 警告

車両で作業を行なうときは、パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーを P にしてください。車両が動き出すおそれがあります。

セレクターレバーを N にするときは短時間にとどめてください。けん引などで長時間車輪を回転させると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

### セレクターレバー

オートマチックトランスミッションは、運転者の運転スタイルに合わせて変速タイミングを自動的に制御します。運転者や走行状況が変わったときは、変速タイミングも変更されます。



▶ セレクターレバー①を動かして、シフト位置を選択します。

セレクターレバーが **D** のとき、オートマチックトランスミッションは以下に応じて自動的に変速します。

- ギアレンジ
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

### シフト位置

| Р | 駐車およびエンジン始動 / 停止の位置                             |
|---|-------------------------------------------------|
| R | 後退するときの位置                                       |
| N | 動力が伝わらない位置<br>押したり、けん引して<br>もらうことで車を移動<br>できます。 |
| D | 走行するときの位置<br>1 速~5 速の範囲で自<br>動的に変速します。          |

- シフト位置を選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを 踏んでください。
- ↑ エンジンスイッチが 2 の位置で、 かつブレーキペダルを踏んでいない と、セレクターレバーを P から 動かすことはできません。

# シフト位置表示



② シフト位置表示 (ニュートラルに入っている状態) エンジンスイッチが 2 の位置のときに、マルチファンクションディスプレイの基本画面にシフト位置②が表示されます。

また、セレクターレバーの横にもシフト位置表示があります。

### ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要に変速しないよう にできます。



- ③ 低いギアレンジを選択
- ④ 高いギアレンジを選択



⑤ギアレンジ表示

#### ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが D のときに ③側へセレクターレバーを動かします。

ギアレンジ 4 が選択され、マル チファンクションディスプレイのギ アレンジ表示⑤に表示されます。

#### または

▶ セレクターレバーが D のときに ③側へセレクターレバーを動かして 保持します。

そのときの加速や減速に最も適した ギアレンジが選択され、マルチファ ンクションディスプレイのギアレン ジ表示⑤に表示されます。

### 低いギアレンジを選択する

▶③側へセレクターレバーを動かします。

低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示⑤に表示されます。

# 高いギアレンジを選択する

▶ ④側へセレクターレバーを動かします。

高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示⑤に表示されます。

# ティップシフトを解除する

● ④側へセレクターレバーを動かして 保持します。

ティップシフトが解除され、マルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示⑤に **D** が表示されます。

| ギアレンジ | 作動内容                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| D     | 1速~5速の範囲で自動的に変速します。                                              |
| 4     | 1 速~4 速の範囲で<br>自動的に変速します。                                        |
| 3     | 1 速〜3 速の範囲で<br>自動的に変速します。<br>緩やかな坂道などを<br>走行するときに使用<br>します。      |
| 2     | 1 速~ 2 速の範囲で<br>自動的に変速します。<br>急な坂道やエンジン<br>ブレーキが必要なと<br>きに使用します。 |
| 1     | 1 速に固定されます。<br>エンジンブレーキが<br>最大に作用します。                            |

# ⚠ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- (i) ティップシフトが選択されていないときにセレクターレバーを④側に動かすと、走行速度やエンジン回転数に応じて、シフトアップされます。
- シフトダウン操作を行なうとエンジンの許容回転数を超えるようなときは、セレクターレバーを動かしてもシフトダウンされません。
- i 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるようなときは、自動的にシフトアップされます。
- (i) ティップシフトの操作と実際に変速が行なわれるタイミングには差があります。

#### 運転のヒント

# アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

### キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
  - エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。
- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

### 停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、セレクターレバーを D に入れたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。

# ↑ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが D
か R に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 停車中はブレーキペダルを確実に 踏み、クリープ現象で車が動かない ようにしてください。

### 走行

#### ヒルスタートアシスト

上り坂での発進時に車が後退するのを 防ぎ、発進を容易にします。

また、上り坂を後退して登るときの発 進時の前進も防ぎます。

# ⚠ 警告

ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありま せん。駐車するときは必ずパーキン グブレーキを確実に効かせ、セレク ターレバーを **P** に入れてください。

### ヒルスタートアシストを作動させる

▶ 上り坂での発進時に、通常通りブレーキペダルから足を放してアクセルペダルを踏みます。

ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後 退するのを防ぎます。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜のない路面や下り坂で発進するとき
- セレクターレバーが N に入っているとき
- パーキングブレーキが効いている とき

#### **ASR**

ASR は、滑りやすい路面での発進時や加速時に車輪が空転したときに、個別の車輪にブレーキをかけたりエンジン出力を制限して、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

# ⚠ 警告

- ASR は車両操縦性や走行安定性 を高めるシステムで、無謀な運転 からの事故を防ぐものではありま せん。ASR が作動しても、車両操 縦性や走行安定性の確保には限界 があります。また、タイヤのグリッ プが失われた状況では効果を発揮 しません。
- ASR 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ↓ 十分な駆動力を得られない路面状況では、ASRが作動しても発進時や加速時の車両操縦性や走行安定性が確保できないおそれがあります。
- (す) ASR に故障が発生すると、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### ASR オフスイッチ



ASR オフスイッチは、ASR の機能を 解除するためのスイッチです。

深い雪や砂、砂利などの上を走行するときや、スノーチェーンを装着しているときは、ASRの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

### ASR の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ASRオフスイッチ「stand を押します。

メーターパネルの ASR / ESP® 表示灯 ( $\triangleright$ 23 ページ) が点灯したままになります。

ASR の機能を解除したときは、車輪が空転してもエンジン出力は制限されなくなります。

ただし、空転している車輪には自動的にブレーキがかかり、駆動力を確保しようとします。このときは、ASR / ESP® 表示灯が点滅します。

# ASR を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、再 度、ASR オフスイッチ [♣️] を押し ます。

メーターパネルの ASR / ESP® 表示灯が消灯します。

# 警告

- ASR の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた走行速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。
  - ◇急ハンドル
  - ◇急ブレーキ
  - ◇急発進、急加速
  - ◇ 急激なエンジンブレーキ
- ASR の機能を解除する必要がなくなったときは、ASR を待機状態にしてください。

# ↑ 警告

ASR の機能を解除しているときでも、 車輪が空転すると空転している車輪 にブレーキが自動的にかかります。

このため、ブレーキシステムに負担 がかかり、ブレーキシステムを損傷す るおそれがあります。また、ブレーキ システムがオーバーヒートして、制 動距離が長くなるおそれがあります。

ASRの機能を解除する必要がなくなったときは、ASRを待機状態にしてください。

- ASR の機能を解除しても、ESP® の機能は解除されません。
- ASR の機能を解除しているときに、走行速度が約 60km/h 以上になるか、または走行状態が不安定になると、ASR は自動的に待機状態になることがあります。
- エンジンを始動したとき、ASR は常に待機状態になります。

### **ESP®**

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、車輪の空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々の車輪に独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制限することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

# 

- ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 車輪を上げてけん引されるときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。ESP®が作動して、接地している車輪のブレーキが作動します。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ESP® に故障が発生すると、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 雪道や凍結路などの運転では、 ウィンタータイヤを装着し、速度を 控えめにして、車間距離を十分確保 してください。

- ↓ ブレーキダイナモ上では、約 10 秒以上テストを行なわないでくだ さい。また、エンジンスイッチを 1 の位置にしてください。ブレーキシ ステムや駆動系部品を損傷するおそ れがあります。
- ローラーダイナモ上では、テストを行なわないでください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- 指定のサイズで、4輪とも同じ銘 柄のタイヤを装着しないと、ESP® が作動することがあります(走行中 に ASR / ESP®表示灯が点滅した ままになります)。
- (i) ABS に異常があるときは、ESP® の機能も解除されます。

# ASR / ESP® 表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したときは、 ASR または ESP® が作動しています。

ASR オフスイッチで ASR の機能を解除しているときは、点灯したままになります。

### ↑ 警告

ASR / ESP® 表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ASR の機能の解除

# ESP または 勇 ESP® 警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、数秒後に消灯します。

消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯するときは、ESP®に故障が発生しています。

すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

## 走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

クルーズコントロール / 可変ス ピードリミッター\*

走行速度を制御する機能です。

パークトロニック\*

車庫入れや狭い場所での運転時に、 障害物とのおよその距離を知らせ ます。

サイドビューカメラ 助手席側のフロントタイヤ周辺や助 手席ドア下方の映像をルームミラー

のディスプレイに表示します。

ABS、BAS、EBD については、「ブレーキ」(▷155ページ) をご覧ください。 ASR、ESP®、ヒルスタートアシスト

ASR、ESP®、ヒルスタートアシスト については、「走行」(▷163 ページ) をご覧ください。

### クルーズコントロール\*

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約 30km/h 以上 です。

# 警告

- 車の走行速度や先行車との車間距離の確保など、クルーズコントロール使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。 車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。
  - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
  - ◇加減速を繰り返すような交通状 況や交通量の多い道路
  - ◇雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
  - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- 急な上り坂では、クルーズコントロールが速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

# 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷255ページ)をご覧ください。

道路および交通の状況が長時間の定速 走行に適しているときにクルーズコントロールを使用してください。30km/h以上で1km/h単位で速度を設定できます。

### クルーズコントロールの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②前回の設定速度に設定する / 現在の 走行速度に設定する
- ③ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ④ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑤ クルーズコントロールを解除する
- ⑥ 表示灯

可変スピードリミッター (▷170 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを④の方向に操作すると表示灯が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

#### クルーズコントロールを設定する

- ▶ レバーの表示灯⑥が消灯していることを確認して、希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したときに、レバーを①か③の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコント ロールが設定されます。

### または

- ▶ レバーを②の方向に操作します。
  - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に設定 されます。
  - 設定速度が記憶されていないと きは、そのときの速度に設定さ れます。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 設定した速度を維持するように走行 します。

# ⚠ 警告

記憶されている速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速をして事故を起こすおそれがあります。

- 以下のときはクルーズコントロー ルは設定できません。
  - 走行速度が約 30km/h 以下の とき
  - ブレーキペダルを踏んでいる とき

ただし、エンジンスイッチを一度 **0** か **1** の位置にすると、記憶された 速度は消去されます。

### 設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に操作します。1km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。
  そのときの速度に設定されます。

### 設定速度を下げる

- ▶ レバーを③の方向に操作します。1km/h 単位で設定速度が下がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

↓ レバーを①の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

# 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

# クルーズコントロールの設定を解 除する

▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを⑤の方向に操作します。

### または

▶ レバーを④の方向に操作します。

レバーの表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

- クルーズコントロールは以下のときに自動的に解除されます。
  - セレクターレバーを N に入れ たとき
  - ESP® または ASR が作動した とき
  - 走行速度が約30km/h以下に なったとき
  - ESP® または ASR に故障が発生 したとき
  - パーキングブレーキを効かせた とき

# **企**警告

クルーズコントロールはセレクター レバーを N に入れても解除され ますが、走行中はセレクターレバー を N に入れないでください。エン ジンブレーキが効かないため、事故 を起こしたり、トランスミッション を損傷するおそれがあります。

# 可変スピードリミッター \*

可変スピードリミッターで制限速度を 設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定速度を超えないよ うに走行できます。

設定できる速度は30km/hから 229km/hの間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度では走行できません。

- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。
- ※ 車種や仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。

# **个警告**

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# ⚠ 警告

軽くブレーキを効かせ続けるなど、 車両が動いているときにブレーキペ ダルを踏み続けないでください。ブ レーキシステムが過熱する原因にな り、制動距離が伸びたり、ブレーキ が効かなくなるおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# 警告

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を 知らずに運転すると、アクセルペ ダルを踏んでも速度が上がらず、 事故を起こすおそれがあります。

- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。
- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷255ページ)をご覧ください。

急な下り坂などで惰性がついたときは、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

設定した速度を維持できないときは、警告音が3回鳴り、マルチファンクションディスプレイに"リミッタ"と表示され、設定速度が点滅することがあります。

マルチファンクションディスプレイに "リミッタ — km/h コエマシタ" と約5秒間表示されたときは、必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。

### 可変スピードリミッターの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②前回の設定速度に設定する / 現在の 走行速度に設定する / 30km/h に設 定する
- ③ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ④ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑤ 可変スピードリミッターを解除する
- ⑥ 表示灯

# 可変スピードリミッターを設定する

クルーズコントロール (▷167 ページ) と同じレバーを使用します。

▶ レバーの表示灯⑥が点灯していることを確認します。

レバーの表示灯®が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを④の方向に操作すると表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

- ▶ レバーを①または③の方向に操作します。
  - 走行速度が約30km/h以上のと きは、そのときの速度に設定されます。
  - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/ hに設定されます。

#### または

- ▶ レバーを②の方向に操作します。
  - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に設定 されます。
  - 設定速度が記憶されていない状態で、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。
  - 設定速度が記憶されていない状態で、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。



設定速度がマルチファンクションディスプレイ に表示された例

⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示されます。



設定速度が下側の基本画面に移動し、表示され た例

⑧ 設定速度

設定速度の表示は、数秒後に下側の基本画面に移動します。

- ↓ 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。
- **i** 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、エンジンスイッチを一度 0 か 1 の位置にすると、記憶された速度は消去されます。

- アクセルペダルを踏み込んでキックダウンしているときは、可変スピードリミッターは設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "--- リミット"と数秒間表示され、"---" が点滅します。
- 走行速度が記憶されている速度よりも高いときは、レバーを②の方向に操作しても、記憶されている速度に再度設定できないことがあります。

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に操作します。 10km/h 単位で設定速度が上がります。

#### または

▶ レバーを②の方向に操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がります。

# 設定速度を下げる

▶ レバーを③の方向に操作します。 10km/h 単位で設定速度が下がります。

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示され、数秒後に下側 の基本画面に移動します。

### 可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを⑤の方向に操作します。
  または
- ▶ レバーを④の方向に操作します。 レバーの表示灯⑥が消灯し、クルー ズコントロールの操作ができる状態 に切り替わります。
- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度より も低い場合、記憶されている速度に 再度設定すると、アクセルペダルを
- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。

踏んでいても車は減速します。

- エンジンを停止したとき
- アクセルペダルを踏み込んで キックダウンしたとき

ただし、走行速度が設定速度より約 20km/h 以上低いときは、キックダウンしても可変スピードリミッターは解除されません。

• ESP<sup>®</sup> または ASR に故障が発生 したとき

また、エンジン回転数が約 700 回転以下になったときも、可変スピードリミッターは自動的に解除されることがあります。

#### サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着された カメラにより、助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドアおよび助手席 側スライディングドア下方の映像を、 ルームミラーのディスプレイに表示し ます。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方および助手 席側スライディングドア下方の状況を 確認してください。

### ⚠ 警告

- サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- サイドビューカメラ使用時においても安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- ディスプレイの映像には近くにある障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。ディスプレイの映像だけを見て発進や路屑への幅寄せなどをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故を起こすおそれがあります。

サイドビューカメラ使用時においても、目視による安全確認を行ないながら運転してください。

- ↓ サイドビューカメラは停車時や発 進時以外は使用しないでください。 走行中に使用すると、ルームミラー の視界の妨げになり事故を起こすお それがあります。
- ↓ 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は 変化します。必ず自分の目やミラー でも周囲の状況を直接確認してく ださい。
- ボディ側面前方や後方にある物は ディスプレイには表示されません。
- 外気温度が低いときは、画面が暗くなったり、映像が薄くなることがあります。また、動いている物の映像が歪んだり、画面に表示されないことがあります。
- ドアを開閉するときやドアミラーを格納 / 展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすおそれがあります。
- カメラやカメラの周囲に強い衝撃 を与えないでください。カメラが故 障したり、カメラの取り付け位置や 角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。

- カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ♪ カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ↓ 以下のような場合はサイドビューカメラは正常に作動しません。
  - 助手席ドアが完全に閉じていないとき
  - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
  - スノーチェーンや応急用スペア タイヤ\*を装着しているとき
  - 激しい雨や雪が降っているとき や霧のとき
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき (映像に白い線が入るこ とがあります)
  - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な明るさの変化があったとき(ガレージから出るときや入るときなど)
  - 急激な温度変化があったとき(カメラに冷水や温水がかかったときや寒冷時に暖房されたガレージに入るときなど)

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
- カメラに泥や汚れが付着した とき
- エンジンを始動するときにサイド ビューカメラの映像が乱れることが ありますが、故障ではありません。

### 洗車するときの注意

- 洗車時に高圧式スプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

### サイドビューカメラの位置



サイドビューカメラ②は助手席側ドア ミラー①の下部に装着されています。

### サイドビューカメラの作動



### サイドビューカメラを作動させる

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ サイドビューカメラスイッチ①を押します。

ルームミラーのディスプレイ②にサ イドビューカメラの映像が表示され ます。

走行中はサイドビューカメラを停止してください。ルームミラーの視界の妨げになり事故を起こすおそれがあります。

### サイドビューカメラを停止する

▶ サイドビューカメラの映像が表示されているときに、サイドビューカメラスイッチ①を押します。

ルームミラーのディスプレイから サイドビューカメラの映像が消え ます。

1 エンジンスイッチを 2 以外の位置 にすると、サイドビューカメラは自 動的に停止します。

次にエンジンスイッチを **2** の位置 にしても、サイドビューカメラは作 動しません。

#### サイドビューカメラの映像

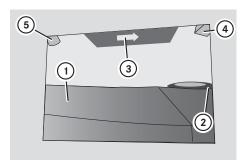

- ①自車
- ② 助手席側フロントタイヤ
- ③ 進行方向表示
- ④ 助手席側前方の障害物
- ⑤ 助手席側後方の障害物

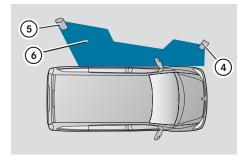

- ④ 助手席側前方の障害物
- ⑤ 助手席側後方の障害物
- ⑥ サイドビューカメラの表示範囲

#### サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラの映像には、助手 席側のフロントタイヤ周辺や助手席ド アおよび助手席側スライディングドア 下方の範囲⑥の目安が表示されます。

#### 進行方向表示

ディスプレイ上部の矢印③は車両の進行方向を表示します。

↓ サイドビューカメラの映像はあくまで目安です。走行するときは、サイドビューカメラの映像だけに頼らず、必ず周囲の状況を直接確認してください。

### パークトロニック \*

フロントとリアのバンパーにあるセンサーで障害物などを感知し、インジケーターと警告音で運転者に知らせます。

# **企**警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の 状況を確認してください。

# ⚠ 警告

車の周辺に人や動物がいないことを 確認してください。

#### パークトロニックセンサー



① センサー (フロントバンパー)

フロントバンパーの 6 個のセンサー① とリアバンパーの 4 個のセンサーが障 害物などを感知します。

#### センサーの感知範囲

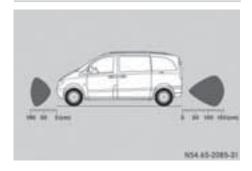



| パー側         | ピング一窓知範囲       |
|-------------|----------------|
| センター部       | 約 100cm ~ 25cm |
| コーナー部       | 約 70cm ~ 20cm  |
| リアバンパー<br>側 | センサー感知範囲       |
| センター部       | 約 160cm ~ 25cm |

フロントバン センサー成知筋田

↓ 車のセンター部でバンパーから約 25cm 以内、コーナー部でフロント バンパーから約 20cm 以内、リア バンパーから約 25cm 以内にある 障害物は感知できません。

約 100cm ~ 25cm

コーナー部

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、インジケーターが消灯するこ とがあります。

- センサーの周辺にアクセサリーな どを取り付けないでください。パー クトロニックが正常に作動せず、車 を損傷したり事故につながるおそれ があります。
- 針金やロープなどの細い物や、植 木鉢や建物の張り出しなどセンサー の上下にあるものに十分注意してく ださい。これらが至近距離内にある とき、状況によっては、センサーが これらを感知せず、車や物を損傷す るおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 不整地などを走行しているとき は、パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近 くにあるとき、またエンジンルー ムの温度が高いときは、パークト ロニックが正常に作動しないこと があります。

■ センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着した状態のときは、障害 物がなくてもインジケーターが点 灯するなど、正しく作動しないこと があります。センサーに損傷を与え ないよう注意して、定期的に清掃し てください。

### インジケーター / 作動表示灯



#### フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター

フロントのインジケーターはダッシュ ボード上にあります。



- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター

リアのインジケーターはラゲッジルー ム上方にあります。

バンパーと障害物などとのおよその距離を、インジケーターの点灯数で示します。

# センサー感知範囲に障害物が入った とき

センサー感知範囲に障害物が入ると、 インジケーターの作動表示灯が明るく 点灯します。

障害物との距離がさらに近くなると、 黄色インジケーターが1個点灯します。

障害物との距離が近くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

#### 障害物との距離が近くなったとき

障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて赤色インジケーターが 1 個点灯し、警告音が断続的に約 2 秒 間鳴ります。最短感知距離(約 25 ~ 20cm)になると、上記のインジケー ターに加えて 2 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が連続的に鳴り ます。

↓ システムに異常が発生したときは、赤色インジケーターだけが点灯して、警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックは停止します。このとき、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、点灯した赤色インジケーターは消灯します。

メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

1 エンジンスイッチを2の位置にすると、すべてのインジケーターが一瞬点灯します。

### パークトロニックの作動

エンジンスイッチが **2** の位置でパーキングブレーキが解除されているとき、シフト位置に応じて以下のように作動します。

#### シフト 作動内容 位置 フロントのセンサーが作 D 動し、フロントの作動表 示灯が点灯します。 フロントとリアのセン R サーが作動し、フロント N とリアの作動表示灯が点 灯します。 Р パークトロニックは作動 しません。

- 1 パークトロニックが作動したとき、 センサーの感知範囲に障害物などが あると、その距離に応じてインジケー ターが点灯し、警告音も鳴ります。
- 1 パークトロニックは、走行速度が 約 18km/h 以上になると作動を停止します。走行速度が約 16km/h 以下になると再び作動します。

#### 後退警告機能

パークトロニックは、上り坂で停車したときなど、セレクターレバーが **D** の位置で車が後退しはじめたときに、車の後方を自動的に感知します。

障害物との距離が約80cm以内にあるとセンサーが感知したときは、すべてのインジケーターが点灯します。車の後退が続き、障害物に近づいているときは、約2秒後に警告音が鳴ります。

#### パークトロニックオフスイッチ



パークトロニックの機能を解除できます。

#### パークトロニックの機能を解除する

► エンジンスイッチが 2 の位置のと きにパークトロニックオフスイッチ (素) を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

#### パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ (素) を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- システムに異常が発生したときは、赤色インジケーターだけが点灯して、警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックは停止します。このとき、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、点灯した赤色インジケーターは消灯します。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- パークトロニックオフスイッチでパークトロニックの機能を解除しても、次にエンジンスイッチを2の位置にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは作動します。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### **ENR\***

積載されている荷物の重量や乗員数に 応じて車高を自動的に調整します。これにより、積載した荷物の重量に関わらず車高が一定に保たれるため、走行 安定性が高まります。

ENR は以下の3つのモードに設定できます。

#### 自動調整モード

積載されている荷物の重量や乗員数に 応じて車高を自動的に調整します。

走行速度が約2km/h以上のときは、 自動的に自動調整モードに設定され ます。

自動調整モードに設定されているときは、ENR スイッチの表示灯は消灯します。

■ 極端に重い荷物を積載したときは、車高は自動的に調整されません。

#### 手動調整モード

停車中に車高を調整できます。

手動調整モードに設定されているときは、ENR スイッチの表示灯は点滅します。

### 自動調整停止モード

積載重量などが変わっても、車高は自動的に調整されません。

ジャッキアップやリフトアップすると きなどに使用します。

自動調整停止モードに設定されている ときは、ENR スイッチの表示灯は点 灯します。

- ENR はエンジンがかかっていない ときでも作動しますが、作動しなく なったときは、エンジンを始動して ください。

### 警告

タイヤ交換などでジャッキアップするときは、必ず自動調整モードを停止し、エンジンスイッチからキーを抜いてください。ジャッキアップしているときに自動調整モードが作動すると、ジャッキが外れてけがをするおそれがあります。

車高の上げ下げを短時間に何度も繰り返したときなど、ENRがオーバーヒートしたときは、機能が自動的に解除されます。このときは、約1分後に再びENRを作動させることができるようになります。

マルチファンクションディスプレイに "チュウイ! シャコウ レバル " と表示されたときは、車高が高すぎるか低すぎる状態になっています。

このときは、ENR が車高を元の高さ に調整します。

### ↑ 警告

走行中にENRインジケーターが表示されたときは、車高が高すぎるか、低すぎる状態になっています。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。車高が低すぎる場合は車体を損傷するおそれがあります。車高が正常な高さになるとインジケーターは消えます。インジケーターが消えるまでは慎重に走行してください。事故やけがの原因になります。

マルチファンクションディスプレイに "ENR オフ" と表示されたときは、ENR が故障しています。

### ENR スイッチ



- ① 手動調整モード解除 / 自動調整停止モード設定・解除
- ② 手動調整モード (車高を上げる)
- ③ 手動調整モード (車高を下げる)

ENR スイッチは、ラゲッジルーム右側にあります。

### 手動調整モード

### 警告

車高を調整しているときは、ホイールアーチの近くや車の下部に身体などが入っていないことを確認してください。身体が挟まれるおそれがあります。

∮ 手動調整モードのまま、長時間停車しないでください。サスペンションなどを損傷するおそれがあります。

#### 手動で車高を上げる

▶ 停車して、エンジンスイッチを 2 の位置にします。

### そのときの車高が自動調整モードのと きの車高よりも高いとき

▶ スイッチ②を押し続けます。

表示灯が点滅して手動調整モードになり、押している間、車高が上がります。また、マルチファンクションディスプレイに "ENR マニュアル モード"と表示されます。

### そのときの車高が自動調整モードのと きの車高よりも低いとき

▶ スイッチ②を押します。

表示灯が点滅して手動調整モードに なり、車高が自動的に上がります。

車高が自動調整モードのときの車高 になると、車高の上昇は停止します。

さらに車高を上げるときは、スイッチ②を押し続けます。

**1** 車高が自動的に上がっているときにスイッチ③を押すと、車高の上昇は停止します。

#### 手動で車高を下げる

▶ スイッチ③を押し続けます。

表示灯が点滅して手動調整モードになり、押している間、車高が下がります。

#### 自動調整モードに戻す

▶ スイッチ①を押します。

#### または

▶ 走行します。

ENR が自動調整モードになり、スイッチ①の表示灯が消灯します。また、マルチファンクションディスプレイの "ENR マニュアル モード" の表示が消えます。

- 手動調整モードから自動調整停止 モードにするときは、いったん自動 調整モードに戻してから操作を行 なってください。

### 自動調整停止モード

### 自動調整モードを停止する

- ▶ 停車して、エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ スイッチ①を約 2 秒間押します。表示灯が点灯します。

ジャッキアップやリフトアップをするときは、必ず自動調整停止モードにしてください。自動調整モードのままだと、そのタイヤのサスペンションが伸び、タイヤ交換ができないことがあります。また、車をジャッキダウンした後に ENR が誤作動し、正常な車高を保てなくなります。

#### 自動調整モードに戻す

▶ スイッチ①を約2秒間押します。

#### または

- ▶ 走行します。ENR が自動調整モードになり、スイッチ①の表示灯が消灯します。
- i 自動調整停止モードで走り出した ときは、走行速度が約 2km/h を超 えると自動調整モードに戻ります。
- 自動調整停止モードから手動調整 モードにするときは、いったん自動 調整モードに戻してから操作を行 なってください。

#### 室内装備

#### 灰皿

- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてく ださい。

#### センターコンソールの灰皿



#### 灰皿を開く

- ▶ カバー①の矢印の部分を持って、手前に引きます。
- ▶ 灰皿カバー②を前方にスライドします。

### 灰皿を閉じる

- ▶ カバー①を押し込みます。
- ↑ 灰皿カバー②を開いたままカバー ①を閉じると、灰皿カバー②も閉じます。

### 灰皿を取り外す

▶ 灰皿カバー②をいっぱいまで前方に スライドします。



▶ ノブ③を持って、灰皿を抜き取ります。

#### 灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿をいっぱいに押し込みます。
- ! 灰皿は確実に取り付けてください。灰皿が内側に挟まったり、カバーなどが開閉できなくなるおそれがあります。

#### サードシート左右の灰皿

サードシートの灰皿は、左右アームレストのカップホルダーに取り付けて使用します。



アームレストに取り付けた灰皿

#### 灰皿を開く

▶ カバー①を開きます。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を閉じます。

#### 灰皿を取り外す

▶ 灰皿②をカップホルダーから取り外します。

#### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿②をカップホルダーに押し込みます。

#### ライター

## <u></u> 警告

ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるとき はライターを抜き取ってください。 火傷をしたり、火災が発生するおそ れがあります。



#### ライターを使用する

- ► エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ ライター①を押し込みます。
  熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ノブを持ってライター①を引き抜きます。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

- ライターを押さえ続けないでください。ライターを損傷するおそれがあります。
- ↓ 赤熱部に灰や異物が付着したまま 使用しないでください。火災が発 生するおそれがあります。
- ライターが押し込まれたまま戻ら なくなったときは、エンジンスイッ チを 0 の位置にするか、エンジン スイッチからキーを抜いて、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場に連 絡してください。
- ↓ エンジンがかかっていないときも アクセサリー電源を使用できます が、長時間使用するときはエンジン を始動してください。バッテリーが あがるおそれがあります。
- ライターソケットは、最大消費電流 180W 以下のアクセサリー電源 や電動エアポンプの電源として使用することができます。

### 小物入れ

### ♠ 警告

小物入れには重い物やかさばる物、 角の尖った物を入れないでください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事 故のときなどに収納物が投げ出され て、乗員がけがをするおそれがあり ます。

#### ドアの小物入れ



ドアの小物入れ①には小さく軽い物を 収納できます。

ドアの小物入れにはボトルホルダー② があります。

運転席ドアポケットには救急セット、助手席ドアポケットには停止表示板が収納されています。

### ステアリング下部の小物入れ



①小物入れ

#### センターコンソール上部の小物入れ



### ⚠ 警告

走行中は、必ずセンターコンソール 上部の小物入れのカバーを閉じてく ださい。前方の視界がさえぎられ、 事故を起こすおそれがあります。

また、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに内部の収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

#### 小物入れを開く

▶ 凹部①に手をかけて、カバー②を 上方に開きます。

#### 小物入れを閉じる

- ▶ カバー②を閉じます。
- ・ 車種や仕様により、フロントシートのバックレスト背面に収納ポケットを装備しています。

### センターコンソール下部の小物入れ



①小物入れ

#### 灰皿下部の小物入れ



① 小物入れ

#### グローブボックス



#### グローブボックスを開く

▶ ハンドル②を引きます。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、グローブボックス内のラ ンプが点灯します。

グローブボックス内には、オーディオ接続用の USB ケーブルがあります。詳しくは別冊「オーディオシステム取扱説明書」をご覧ください。



- ③ カップホルダー
- ④ コインホルダー
- ⑤ ライターホルダー
- ⑥ ペンホルダー

#### グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー①を押して閉じます。
- ↓ 走行中は、グローブボックスのカ バーを開いたままにしないでくだ さい。急ブレーキ時や衝突時などに 収納物が投げ出されて、乗員がけが をするおそれがあります。

#### グローブボックスを施錠する

▶ エマージェンシーキー (▷292 ページ) をハンドル②のキーシリンダー に差して、時計回りにまわします。

### グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキー (▷292 ページ) をハンドル②のキーシリンダー に差して、反時計回りにまわします。
- ↓ 貴重品はグローブボックス内に保 管しないでください。
- ! 施錠したときは、グローブボック スが開かないことを確認してくだ さい。

駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠し、エマージェンシーキーを携 帯してください。

# 運転席アンダーシートセーフティボックス \*

運転席シート下部にセーフティボック スを装備しています。

カバーおよびキーシリンダーは、運転 席シート背面下部にあります。



- ① カバー
- 2 施錠
- 3 解錠

### カバーを開く

- ▶ セーフティボックス用のキーを解錠 位置 ③ にまわします。
- ▶ カバー①を後方に引いて取り外します。

### カバーを閉じる

- ▶ カバー①の左側を先に差し込み、 次に右側を差し込んでカバーを閉 じます。
- ▶ セーフティボックス用のキーを施錠 位置 2 にまわして、抜き取ります。

- 力バーを閉じたときは、確実に閉じていることを確認してください。
- ↓ 貴重品は保管しないでください。

#### サングラスケース



#### サングラスケースを開く

▶ カバー①を上方に押します。
カバーが開きます。

#### サングラスケースを閉じる

▶ カバー①を上方に押し込んでロック します。

### サードシートの小物入れ



サードシートの小物入れ①には、小物類を収納することができます。ボトルホルダーとしても使用できます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 収納式センターテーブル\*

### 警告

- センターテーブルの脱着や前後位 置の調整は、停車中に行なってく ださい。センターテーブルが投げ 出されたり移動して、けがをする おそれがあります。
- 走行する前にセンターテーブルが 確実に固定されていることを確認 してください。センターテーブル が投げ出されたり移動して、けが をするおそれがあります。
- 走行中はセンターテーブルを使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、テーブル上の物が飛散したり、乗員が身体をテーブルに打ちつけて、けがをするおそれがあります。

#### センターテーブルの取り付け



▶ シートレールのカバー②の凹部①に ドライバーなどを差し込み、カバー ②を取り外します。



▶ センターテーブルの左右下部にある 着脱位置表示の矢印①が、左側シートレールの着脱位置表示②に合うようにして、センターテーブルをシートレール③に取り付けます。



- ▶ センターテーブルの前後にあるロック解除レバー④のいずれかを引き上げながら、センターテーブルを前後に移動して、シートレールに確実に取り付けます。
- ▶ センターテーブルを好みの位置に動かします。

ロック解除レバー④を引き上げながら、センターテーブルを前後に移動できたときは、センターテーブルがシートレールに確実に取り付けられています。

▶ 好みの位置になったら、センター テーブルを前後に揺すり、カチッ という音がすることを確認します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 前後いずれかのロック解除レバー ④をいっぱいまで下方に押し込ん でロックします。
- ▶ シートレールにカバー②を取り付けます。

### ↑ 警告

収納式センターテーブルを固定するときは、前後のロック解除レバーをいっぱいまで下方に押し込んでロックしてください。ロック解除レバーをいっぱいまで下方に押し込んでいなかったり、片方しかロックしていないと、センターテーブルが確実に固定されず、乗員がけがをするおそれがあります。

センターテーブルを取り付けるときは、身体が挟まれないように注意してください。

### センターテーブルの前後位置の調整

- ▶ センターテーブルの前後にあるロック解除レバー④のいずれかを引き上げながら、センターテーブルを好みの位置に動かします。
- ▶ ロック解除レバー④から手を放します。
- ▶ 好みの位置になったら、センター テーブルを前後に揺すり、カチッ という音がすることを確認します。
- ▶ 前後いずれかのロック解除レバー ④をいっぱいまで下方に押し込ん でロックします。

#### センターテーブルの高さ調整



センターテーブルの高さは 2 段階に調整できます。

#### センターテーブルを上げる

- ▶ ロック解除ボタン①を押します。 センターテーブルが上がります。
- センターテーブルを上げるとシートのアームレストに接触するときは、センターテーブルを前後に移動するか、シートの前後位置やバックレストの角度、アームレストの角度を調整してください。

### センターテーブルを下げる

- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 センターテーブルを下方にいっぱい まで押し込みます。
- ▶ センターテーブルが下がって、ロックされたことを確認します。

### テーブル天板の展開/収納



#### テーブル天板を展開する

- ▶ センターテーブルを上げます。
- ▶ グリップ①を持ってテーブルの天板 をいっぱいに引き上げます。
- ▶ テーブルの天板を水平の位置まで側方に倒します。
- 前方にあるシートのバックレストを後方に倒すときは、テーブルの天板に当たらないように注意してください。センターテーブルやシートを損傷するおそれがあります。



#### テーブル天板を収納する

- ▶ グリップ①を持ってテーブル天板を 垂直になるまで引き上げます。
- ▶ グリップ①を持ちながら、テーブル 天板をゆっくり下方に下ろします。

### ⚠ 警告

テーブル天板を下ろすときは、テーブル天板とセンターテーブル下部の間(イラストの×箇所)に身体を挟まれないように注意してください。



#### センターテーブルの小物入れ



- ① 上部小物入れ / カップホルダー
- ② 下部小物入れ

センターテーブルには、上部①と下部 ②に小物入れがあります。

- ! 小物入れには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形 状の物を入れないでください。
- 下部の小物入れ②から収納物がは み出た状態で、センターテーブルを 下げないでください。



### 下部小物入れのトレイ

下部小物入れのいずれか一方にトレイが装着されています。

下部小物入れのトレイは取り外すことができます。

▶ ストッパー③をつまみながら、トレイを上方に引き上げて取り外します。

#### カップホルダー

センターテーブルにはカップホルダー ①があります。

! カップホルダーを使用するとき は、(▷194ページ) の注意をご覧 ください。

### センターテーブルを取り外す

- ▶ テーブル天板を収納します。
- ▶ センターテーブルを下げます。



▶ センターテーブルの前後にあるロック解除レバー④のいずれかを引き上げて、ロックを解除します。



▶ シートレールのカバー②の凹部①に ドライバーなどを差し込み、カバー ②を取り外します。



- ▶ センターテーブルの左右にある着脱位置表示の矢印①が、左側シートレールの着脱位置表示②に合うように、センターテーブルの位置を調整します。
- ▶ センターテーブルを持ち上げて、取り外します。
- ▶ シートレールにカバー②を取り付けます。

#### カップホルダー

### **企**警告

走行中はカップホルダーを閉じ、使用しないでください。以下のときに物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器を使用してください。 飲み物がこぼれるおそれがあります。 熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をするおそれがあります。

■ カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

#### フロントのカップホルダー





センターコンソールのカップホルダー

### カップホルダー (センターコンソール) を使用する

▶ カバー①の下部を持って、手前に引きます。

カップホルダー②が展開します。

閉じるときは、カバー①を押し込みます。



### カップホルダー (グローブボックス横) を使用する

▶ カバー③を押します。カバーが開きます。閉じるときは、カバー③を押し込みます。

### リアのカップホルダー



サードシート左右のアームレストに カップホルダーがあります。

### 12V 電源ソケット



① 12V 電源ソケット(運転席シート下部\*)



① 12V 電源ソケット(サードシート左側)



① 12V 電源ソケット(ラゲッジルーム右側)

運転席シート下部 \* とサードシート左側、ラゲッジルーム右側に 12V 電源 ソケット①を装備しています。

#### \* オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 12V 電源ソケットを使用する

- ▶ カバーを上方に開きます。
- ▶ 使用する電気機器のコネクターをソケットに差し込みます。
- 必ず DC12V、最大消費電流 15A (最大消費電力 180W 以下)の規格 に合った電気製品を使用してくだ さい。規格外の電気製品を使用する とヒューズが切れたり、火災が発 生するおそれがあります。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 12V 電源ソケットを長時間使用し ないでください。バッテリーがあが るおそれがあります。
- 12V 電源ソケットを使用しないときはカバーを閉じてください。異物が入ったり、水がかかると故障やショートの原因になります。

| 走行時の注意19          |
|-------------------|
| 燃料の給油・・・・・・19     |
| 荷物の積み方20          |
| 寒冷時の取り扱い20        |
| オイル・液類 / バッテリー 21 |
| 日常の手入れ21          |
| メンテナンス22          |



### 走行時の注意

### 慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ティップシフト位置 4、3、2、1 は山道などを低速で走行するときだけ使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- 1 エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- (1) キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### エンジンオイルの消費

車の使用状況により、1,000km につき最大で約1リットルのエンジンオイルが消費されます。

以下のようなときは、エンジンオイル の消費量が増加します。

- 新重時
- 山道など勾配の急な道路を主に走 行するとき
- エンジン回転数を頻繁に高回転まで 上げて走行するとき

適正なエンジンオイル消費量を維持するためには、定期的な点検整備が必要になります。

週に一度または給油のたびに、エン ジンオイル量を点検してください (▷232ページ)。

#### 燃料の給油

### ⚠ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。

### ↑ 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

### ↑ 警告

- エンジンをかけたまま給油しない でください。火災が発生するおそ れがあります。
- 周囲に燃料があるときや燃料の 匂いがするときは、決して火気を 近付けないでください。火災が発 生するおそれがあります。

### ♀ 環境

環境保護のため、燃料を地面や排水 溝などに流さないでください。



燃料給油口は助手席ドアの下部にあります。

助手席ドアが開いているときに、燃料給油フラップを開閉できます。

- 燃料給油フラップを開いた車体側にタイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷304ページ)をご覧ください。
- **う** メーターパネル内には給油口の位置を示す矢印が表示されています。

### 燃料給油フラップを開く

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 助手席ドアを開きます。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。
- ▶ 気化した燃料が車内に侵入するのを 防ぐため、すべてのドアを閉じます。

### 警告

燃料給油中は助手席ドアを開閉しないでください。助手席ドアと給油ノズルが接触し、給油ノズルが外れると火災が発生するおそれがあります。

### キャップを取り外す

- ▶ キャップ②を反時計回りに少しゆる めてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回 りにまわして給油口から取り外し ます。

キャップがストラップ①に吊るされ たままになります。

#### キャップを取り付ける

- ▶ キャップ②を給油口に合わせます。
- ▶ キャップをカチッという音がするまで時計回りにまわします。

キャップが確実に固定されていることを確認してください。

#### 燃料給油フラップを閉じる

- ▶ 助手席ドアを開きます。
- ▶ 燃料給油フラップを閉じます。
- ▶ 助手席ドアを閉じます。
- 燃料給油フラップを閉じる前に助 手席ドアを閉じると、燃料給油フラップを閉じることができません。

また、助手席ドアを閉じた後に燃料 給油フラップを閉じようとすると、 ドアや燃料給油フラップを損傷する おそれがあります。

- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
  - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
  - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
  - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
  - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
  - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
  - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。

- ▼ セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
  - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
  - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
  - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
  - 給油作業をする人は、作業の前に 金属部分に触れるなどして身体の 静電気を除去してください。
    - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
  - 作業中は車内に戻らないでくだ さい。帯電するおそれがあります。
  - キャップの取り外し/取り付け (▷199ページ)は確実に行ない、 火気を近付けないようにしてく ださい。
  - 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損 傷するおそれがあります。
  - 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
  - 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないように注意してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

### 荷物の積み方

### 荷物を積むときの注意点

#### ↑ 警告

荷物を積むときは、以降に記載されてい る注意点を守り、確実に固定してくだ さい。急ブレーキ時や急な進路変更時、 事故のときなどに前方に投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定 (▷207ページ) | もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守っ たとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする 可能性は高まります。

## ↑ 警告

制限重量(▷307ページ)を超える荷 物を積まないでください。タイヤの 剛性や走行安定性に悪影響をおよぼ し、車両操縦性が変化したり、制動 距離が伸びるおそれがあります。

### **小警告**

荷物固定用の装備が、事故などで損傷 したり強い負荷を受けたときは、必 ずメルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。荷物 を正しく固定することができず、事 故のときなどに乗員がけがをするお それがあります。

☑ ルーフに荷物を積載するときは、 ルーフの最大積載量を守ってくだ さい (▷307ページ)。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物はできるだけ乗車していない シートの後方に積んでください。
- 荷物をバックレストより高く積みト げないでください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう に注意してください。ウインドウを 損傷したり、リアデフォッガーの熱 線を断線するおそれがあります。
- 大きな荷物を積まないときは、セカ ンドシートとサードシートにヘッド レストを取り付け、バックレストを 確実に起こしてください。
- 荷物はシートの背面に接するように 積んでください。
- 大きい荷物や重い荷物は車の中心近 く(ラゲッジルーム前方)の低い位 置に積み、確実に固定してください。
- サードシートに人を乗せないとき は、左右のシートベルトプレート を反対側のバックルに差し込んで、 シートベルトが交差するようにして ください。
- 極端に重い荷物を積まないでくだ さい。ヘッドランプ照射角度調整ダ イヤル\*を使用しても、ヘッドラ ンプの照射角度が正しい角度に保て なくなります。
- fl ENR 装備車やバイキセノンヘッド ランプ装備車のヘッドランプ照射角 度は自動的に調整されます。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 荷物を積む前に

- ▶ タイヤの空気圧を点検し、必要であれば適正に調整します。
- ▶ ENR 装備車は、必要に応じて車高を下げます。
- ▶ 走行中などに荷物が滑るのを防ぐため、ラゲッジルーム内を清掃し、乾燥した状態にします。
- ▶ 必要に応じて、ラゲッジルームに滑り止めのマットを敷きます。
- 引用の上めのマットに変形や損傷が見られたときは、すみやかに交換してください。

#### 荷物を積むとき

- ▶ 制限重量(▷307ページ)を確認します。
- ▶ シートを適切に配置します。
- ▶ 荷物を確実に固定します(▷207 ページ)。

#### 荷物を積んだ後

- ▶ 走行前に荷物が確実に固定されていることを確認します。
  - 長時間の走行時は定期的に荷物の状態を確認します。
- ▶ ドアやスライディングドア、テール ゲートを確実に閉じます。

#### ⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

- ▶ ENR 装備車は、車高を自動調整モードにします。
- ▶ ENR およびバイキセノンヘッドランプ非装備車は、必要に応じて、ヘッドランプの照射角度を調整します(▷127ページ)。
- ▶ 荷物の量に応じて、タイヤ空気圧を 調整します(▷304ページ)。
- ▶ 荷物による重心位置の変化に注意して走行します。

#### シートの配置

セカンドシートとサードシートの配置 により、ラゲッジルームのレイアウト を変更できます。

荷物の重心が、できるだけ低く車両の中心にくるように、荷物を積んでください。

シートの移動や脱着については、(▷84、90ページ)をご覧ください。

### ⚠ 警告

- シートの配置を変更したり、シートを取り外したときでも、荷物を積むときは、荷物を確実に固定してください。急ブレーキ時や事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 左右独立式サードシート\*を後ろ向きに取り付けた状態で走行しないでください。荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- シートに乗車するときは、シートレッグの中央部がシート標準位置範囲内になっていることを確認してください。ブレーキ時などにシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります(▷85、91ページ)。
- シートの取り付け部やシートレールなどを改造しないでください。
- ↓ 荷物は重量が均等になるように積み、一部に偏らないようにしてください。荷物の積みかたは走行安定性に大きく影響します。
- サードシートは後ろ向きに配置できません。
- シートの取り付け位置によっては、他のシートと接触するため、バックレストの調整範囲が限られる場合があります。
- チャイルドセーフティシートを装着するときはチャイルドセーフティシートの取扱説明書に従ってください。チャイルドセーフティシートについては(▷40ページ)をご覧ください。

#### シート配置の例

※以下の配置は、左右独立式サードシート非装 備車のシート配置例です。



① セカンドシート:前向き サードシート:3列目に取り付け



② セカンドシート:後ろ向き サードシート:3列目に取り付け



③ セカンドシート:前向き サードシート:取り外し



④ セカンドシート:取り外し サードシート:3列目に取り付け

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



⑤ セカンドシート:ひとつだけ2列目に前向き サードシート:右側シートだけ



⑥ セカンドシート:ひとつだけ2列目に前向き サードシート:取り外し



⑦ セカンドシート:取り外し サードシート:2列目に取り付け



⑧ セカンドシート:ひとつだけ3列目に前向き サードシート:取り外し



⑨ セカンドシート:取り外し サードシート:取り外し

#### 荷物固定用リング

### ↑ 警告

- 荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 荷物固定用リングを改造したり修理しないでください。固定した荷物がゆるみ、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。

- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もお読みください。
- ストラップで荷物を締め付けるときは、荷物の上で交差するようにかけ、荷物の重量が各荷物固定用リングに均等にかかるようにします。特に締め付け具を使用する場合は、荷物固定用リングに過大な力がかからないように注意してください。



① 荷物固定用リング (セカンドシート足元左右)

セカンドシートの足元左右に荷物固定 用リングがあります。

#### 着脱式荷物固定用リング



- ① シートレール
- ② 荷物固定用リング

シートレール①に着脱式の荷物固定 用リング②を取り付けることができ ます。

### 荷物固定用リングを取り付ける



▶ 図のように、リング部分③が荷物固 定用リングのベース部の長辺と平行 になるようにまわします。

リング部分③が荷物固定用リングのベース部の長辺と平行になっているときにのみ、荷物固定用リングのロックピンを完全に押し込むことができます。長辺と平行でないときは、荷物固定用リングを脱着したり、動かすことはできません。

- ▶ 図のように、人差し指と中指で荷物 固定用リングを持ち、親指をリング の間に入れます。
- ▶ 取り付けたい位置のシートレールの 穴に荷物固定用リングを合わせて、 親指でロックピンを押し込み、前 後いずれかの方向に約 1cm ほどス ライドさせます。
- ▶ 荷物固定用リングから親指を放し、 前後にスライドさせて、固定します。
- ▶ リング部分③が荷物固定用リング のベース部の長辺と直角になるよう にまわします。

リング部分③が荷物固定用リングのベース部の長辺と直角になっているときは、ロックピンを押しこむことができません。これにより、荷物固定用リングの移動を防ぐことができます。

▶ 荷物固定用リングが確実に固定されていることを確認します。

### 警告

荷物固定用リングが確実にシートレールに固定されていないと、急ブレーキ時などに荷物固定用リングが緩んで荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。荷物固定用リングをシートレールに固定した後は常に、荷物固定用リングが動かないことを確認してください。

### 荷物固定用リングを取り外す

▶ リング部分③が荷物固定用リング のベース部の長辺と平行になるよう にまわします。

- ▶ 取り付けたときと同様に荷物固定用 リングを持ち、親指でロックピン をいっぱいまで押し込みます。
- ▶ 荷物固定用リングをスライドさせて、シートレールの穴から取り外します。

#### 荷物の固定

### ↑ 警告

荷物は必ず固定してください。荷物を固定しないと、急ブレーキ時や急な進路変更時または路面の悪い道路を走行したときなどに、荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

#### ラゲッジネット\*

### ↑ 警告

- 荷物を積むときは、荷物が前方に 投げ出されて、乗員がけがをしない よう、必ずラゲッジネットを使用 してください。
- ラゲッジネットには軽い物だけを 収納してください。ビンや缶、割 れやすい物、鋭利な形状の物を入 れないでください。
- ラゲッジネットを使用するときでも、荷物は必ず固定してください。
- ! ラゲッジネットは重い荷物を固定することはできません。重い荷物を積むときはロープやストラップで正しく固定してください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



- ① ラゲッジネット
- ②固定部(上側)
- ③ 固定部 (下側)

軽い荷物を収納するときに使用してください。

### ラゲッジネットを取り付ける

- ▶ ラゲッジネット①の下部のフックを 固定部③にかけます。
- ▶ ラゲッジネット①の上部のフックを 固定部②にかけます。

#### ルーフレール\*

### ↑ 警告

- ルーフレールにルーフラックやアタッチメントを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。取り付け方を誤ると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフレールの最大積載量(約 100kg)を超えないよう注意してください。また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。
- 推奨品以外のルーフラックやア タッチメントを取り付けると、車を 損傷するおそれがあります。
- ルーフラックやアタッチメントは Daimler AG の推奨品の使用をお勧 めします。詳しくはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

### 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

### 冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

#### エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせたグレードと粘度のエンジンオイルを使用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には夏用と冬用の2種類があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

### ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤやス ノーチェーンが必要です(▷211、212 ページ)。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

### 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。

凍結防止用の塩類をまく地方の場合、 少なくとも1年に一度ボディ下回りの 防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

#### ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結しているときは、以下のような方法で走行する前に解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへ ラなどを使用し、ボディやウイン ドウを傷付けないように注意して ください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールを損傷するおそれがあ ります。

### ボディ下部の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり、凍結していると、ボ ディを損傷したり、車のコントロー ルを失って事故を起こすおそれがあ ります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ウインドウ、電動デュアルスライディングドア \*、スライディングルーフ \* などが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

#### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

#### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- クルーズコントロール\*を使用しないでください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などを避けてください。
- シフトダウンによる急激なエンジン ブレーキは効かせないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなること があります。

このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、マフラー (排気ガスの出口)と車の周囲から雪 を取り除いてください。排気ガスが車 内に侵入してくるおそれがあります。

### **企**警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り、一酸化炭素中毒を起こしたり中毒死するおそれがあります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地帯での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、セレクターレバーを 「P」に入れ、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

#### ウィンタータイヤ

外気温度が約 7℃以下のときや雪道や 凍結路を走行するときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで ABS や ASR、BAS、ESP®、ヒルスタートアシストの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください。

### ↑ 警告

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、ただち に新品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、応 急用スペアタイヤ \* を装着すると、 走行安定性や制動力が大きく低 下するので注意してください。
- 応急用スペアタイヤ\*は応急的に 使用し、すみやかにウィンタータ イヤに戻してください。
- ! 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤ側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、ただちにウィ ンタータイヤを交換してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルーズ コントロール \* は使用しないでく ださい。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- 取り外したウィンタータイヤ / ホイールは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所で保管してください。
- ウィンタータイヤについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- スノーチェーン装着時は ASR の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

### スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で 行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- スノーチェーン装着時の最高速度 については、スノーチェーンに添 付されている取扱説明書に従って ください。

### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

・指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

### ↑ 警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、 医師の診断を受けてください。

### ♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

#### ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

| 指定品目 | 純正ブレーキ液     |
|------|-------------|
| 規格   | DOT 4 プラス規格 |

### ↑ 警告

ブレーキ液は健康に悪影響を及ぼします。誤ってブレーキ液を飲み込まないようにしてください。万一飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

ブレーキ液が皮膚や衣服、目に入らないように注意してください。付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、必要であれば医師の診断を受けてください。

ブレーキ液を補給するときは、常に 保護眼鏡と手袋を着用してください。 ブレーキ液を保管するときは、純正 の密閉容器に入れ、子供の手の届か ない場所に置いてください。

### ⚠ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

ブレーキ液は、必ず 2 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で指定のブレーキ液に交換してください。

### エンジンオイル

- ↓ エンジンオイルの添加剤は、純正 品または承認されている製品のみを 使用してください。エンジンを損傷す るおそれがあります。故障が発生し たときは、保証の適用外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

#### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



- エンジンオイルのグレードが使用する場所の外気温度に合わない場合は、冬を迎える前に適切なエンジンオイルに交換してください。適切なエンジンオイルを使用しないと、エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。

#### 冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

### ↑ 警告

誤って冷却水を飲み込まないようにしてください。万一飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

冷却水が皮膚や衣服、目に入らないように注意してください。目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに石けんと水で付着した箇所を洗ってください。冷却水が付着した衣服はただちに着替えてください。

### ♠ 警告

冷却水をエンジンルームにこぼさないでください。発火するおそれがあります。

#### 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

| 不凍液混合率 | 凍結温度   |
|--------|--------|
| 約 50%  | - 37℃  |
| 約 55%  | – 45°C |

・不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

#### 燃料

### 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

### ⚠ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

- 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。少量でも軽油を給油すると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ! 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。故障の原因になります。

#### 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

### ♀ 環境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

### オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」をご覧ください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

# ⚠ 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。 有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

# 警告

洗車をするときや車の上部を清掃する場合は、決してボディの開口部には足をかけないでください。車を損傷したり、足を踏み外してけがをするおそれがあります。

車の上部を清掃する場合は、脚立な ど確実に足場を確保できるものを使 用してください。

# ↑ 警告

ステップ部分が汚れていたり凍結していると、足を滑らせてけがをするおそれがあります。

ステップや足元の部分には、土や泥、雪、氷などが付着しないようにしてください。

# ♀ 環境

クリーナー類やカーケア用品は、環境に配慮して廃棄してください。

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修を 行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、および燃料などが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼り付けないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

## 車内

### シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石けん水を使用して拭き取ります。
- - 汚れが付着したときは、シミや 損傷を防ぐため、ただちに清掃 してください。
  - 脱色や染色をしないでください。 シートベルトの機能が損なわれるおそれがあります。
  - 直射日光に当てたり、約80℃以上の温度で乾燥させないでください。

# ステアリングおよびインテリアトリム の清掃

# ⚠ 警告

エアバッグの収納部分には、有機溶剤 を含むクリーナーなどを使用しない でください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれが あります。

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ! 乾いた布や目の粗い布、かたい布 などを使用したり、強くこすらない でください。表面を損傷するおそれ があります。

#### オーディオの清掃

- ▶ オーディオの電源をオフにします。
- ▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織 布で拭き取ります。
- オーディオを清掃するときは以下のものを使用しないでください。 オーディオを損傷するおそれがあります。
  - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
  - 研磨剤を含んだクリーナー
  - 家庭用クリーナー

また、強い力でこすらないでくだ さい。表面を損傷するおそれがあ ります。

# ウインドウ内側の清掃

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

#### 外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、 油脂類、燃料およびタールなどが付 着したときは、ただちに拭き取って ください。特に、鳥のふんは塗装面 を損傷しやすいため、できるだけ早 く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

#### パークトロニックセンサー\*の手入れ



① パークトロニックセンサー(フロント)

パークトロニックセンサー① を清掃するときは、流水または水とシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

# ウインドウの清掃

# 警告

フロントウインドウを清掃するとき は、必ずエンジンスイッチからキー を抜いてください。ワイパーが作動 してけがをするおそれがあります。 ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

#### ワイパーブレードの清掃

# **小警告**

ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

- フロントウインドウからワイパー アームを起こすときは、ボンネット を閉じてください(▷226ページ)。 ボンネットを損傷するおそれがあります。
- □ ワイパーブレードを引っ張らない でください。ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、キーを抜きます。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

 □ ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

## ランプ類の手入れ

ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

! 有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドランプウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

# スライディングドアの手入れ

スライディングドア側面および車体側にある金属プレートや端子は、水または水とシャンプーを含ませた柔らかい布で清掃してください。

また、これらの部分には、オイルや グリース類、異物などが付着してい ないことを確認してください。

#### 高圧式スプレーガンの使用

# ⚠ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤやサスペンションに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルを以下の部分に近付けないでください。 水圧が高いため、車内に水が浸入 したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
  - ◇ウインドウガラス接合面
  - ◇ボディパネルの継ぎ目
  - ◇ サスペンション
  - ◇ ブレーキホース
  - ◇電気装備
  - ◇コネクター類
  - ◇シール部
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーでサイドビューカメラを清 掃しないでください。カメラや塗装 面を損傷するおそれがあります。

## 自動洗車機の使用

# ⚠ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあり、事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで注意して運転してください。

洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を拭き取ってください。残留した洗浄液により視界が遮られて周囲の状況が把握できず、事故を起こすおそれがあります。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用 しないでください。ドアやスライ ディングルーフ\*などから水漏れ を起こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフ\*が完全に閉じていることを確認してください。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーを停止してください (▷134、136ページ)。

回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。

#### エンジンルームの清掃

 「高圧式スプレーガンやスチームク リーナーで電装品や配線部分を清掃 しないでください。

#### ホイールの清掃

- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ディス クを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトなどが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、数分間走行して、 ブレーキディスクやブレーキパッド を乾燥させてください。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転していただくためには、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で 点検整備を受ける必要があります。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で は以下のような点検を行ないます。

#### Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

#### 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。次 の点検時期を示すステッカーがフロン トウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

## 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

# 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときに、お客 様ご自身の判断で実施していただく点 検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーターが表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

#### 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の実施時期が近付くと、エンジンスイッチを 2 の位置にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

表示を消すときは、リセットボタンを 押します。

# 手動で表示させる

メンテナンスインジケーターは、手動 でも表示できます。

- ► エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ ② または ③ を押して、基本画面を表示させます(▷107ページ)。
- ▶ □ または □ を押して、メンテ ナンスインジケーターを表示させ ます。

#### または

▶ メーターパネルのメンテナンスイン ジケーター表示ボタンを押します (▷23ページ)。

メンテナンスインジケーターが約5秒間表示されます。

#### 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。

### 点検整備実施前の表示例

"メンテナンス A アト XX ニチ"

"メンテナンス B アト XX ニチ"

"メンテナンス A アト XX km"

"メンテナンス B アト XX km"

# 点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス A シ゛ッコウ"

"メンテナンス B シ゛ッコウ"

# 点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

実施時期を過ぎたときは、以下のようなメッセージが表示され、エンジンスイッチを 2 の位置にしたときに 🗲 または 💈 マークが約 10 秒間点滅し、警告音が鳴ります。

"メンテナンス A XX ニチ コエテイマス"

"メンテナンス B XX ニチ コエテイマス"

"メンテナンス A XX km コエテイマス"

"メンテナンス B XX km コエテイマス"

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" は、次回のメーカー指定点検整備の内容を示すもので、どちらが表示されるかは日頃の運転スタイルや走行距離などにより異なります。詳しくは整備手帳をご覧ください。
- メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示される時期は、運転スタイルや走行距離などにより異なります。
- がッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

# メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# ボンネット

# ⚠ 警告

走行中はボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。

# 警告

ボンネットから炎や煙が見えたときは、ボンネットを開かないでください。火傷をするおそれがあります。

# ↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。

# ♠ 警告

エンジンスイッチが 0 の位置のときや、エンジンスイッチからキーを抜いているときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

# ⚠ 警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、エンジンルーム内には手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分、回転している部分があり、それらに触れると非常に危険です。

## ボンネットを開く



▶ 助手席側のインストルメントパネルの下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。

ボンネットのロックが解除されます。



▶ ボンネットとグリルのすき間に手を 入れ、レバー②を上げたままボン ネットを持ち上げて保持します。



- ▶ アーム④をホルダー③から外し、 ボンネット裏側の凹部⑤に差し込 みます。
- 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。

- ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。

# ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを少し上げながら、アーム④をボンネット裏側の凹部⑤から外し、ホルダー③に固定します。
- ▶ ボンネットを下げ、グリル上部から 約 30cm の位置で手を放して閉じ ます。

完全に閉じなかったときは、もう一度ボンネットを開き、少し高い位置で手を放してください。

# ♠ 警告

走行前に、ボンネットが確実に閉じていることを確認してください。走行中にボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。
- ボンネットを押さえ付けないでく ださい。ボンネットが変形するおそ れがあります。

#### エンジンルーム



- ① ウォッシャー液リザーブタンク
- ② 冷却水リザーブタンク
- ③ ブレーキ液リザーブタンク
- ④ エンジンオイルレベルゲージ
- ⑤ エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑥ メインヒューズボックス

# エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各部を点検をするときは以下の事項を厳守してください。

# ↑ 警告

- イグニッションシステムに手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜い ているときでも、冷却水の温度が 高い場合はエンジンファンなどが 自動的に回転することがあります。 エンジンファンなどの回転部には 身体や物を近付けないでください。

#### エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

# ♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換および廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- 適切な工具を使用してください。
- 油脂類(オイルなど)やフルード 類(ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など)は、十分注意して取り 扱ってください。万一、目に入った 場合は、ただちに清潔な水で十分に 洗い、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、ただちに石けんを使用して洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。

! 油脂類やフルード類の容器は、子 供の手が届くところや火気の近くに 保管しないでください。

#### Vベルト

自動調整式のため、調整の必要はあり ません。

亀裂や損傷がないか点検してください。

#### 冷却水

#### 冷却水の量を点検する



- ① 冷却水リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限 (MAX)
- ③ レベルインジケーター下限(MIN)
- ④キャップ
- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ 冷却水の液面がレベルインジケーターの上限 (MAX) ②と下限 (MIN) ③の間にあれば適量です。

水温が高いときは液面が約 15mm ほど高くなります。

# ⚠ 警告

- 水温が少しでも高いときは、絶対 にリザーブタンクのキャップを開 かないでください。高温の蒸気や 熱湯が吹き出して、火傷をするお それがあります。
- 不凍液をエンジンルーム内にこぼ さないでください。不凍液が熱く なったエンジンに付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。

# ↑ 警告

誤って冷却水を飲み込まないように してください。万一飲み込んでしまっ た場合は、ただちに医師の診断を受 けてください。

冷却水が皮膚や衣服、目に入らない ように注意してください。目に入っ た場合は、ただちに清潔な水で十分 に洗い流してください。

皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに石けんと水で付着した箇所を洗ってください。また、冷却水が付着した衣服はただちに着替えてください。

冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

- ▶ リザーブタンク①のキャップ④を 反時計回りにゆっくり約2回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさら に反時計回りにゆっくりまわして 取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)に よって濃度を変えます(▷215ページ)。

- ・冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ・不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、ただちに 水で洗い流してください。
- 冷却水の減りかたが著しいとき は、メルセデス・ベンツ指定サービ スT場で点検を受けてください。

↓ マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# 冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときは、以下のいずれかの症状があらわれます。

- 冷却水温度が約 120℃以上を示している(▷108 ページ)。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示されている。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

# ⚠ 警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。
- 水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- ▼ルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷258ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

# オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

エンジンファンが停止しているときや冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、エンジンファンなど を点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します (▷229 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

# ブレーキ液

## ブレーキ液の量を点検する



- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限 (MAX)
- ③ レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▶ ブレーキ液リザーブタンク①のレベルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面がレベルインジケーターの上限(MAX)②と下限(MIN)③の間にあれば正常です。

# ↑ 警告

ブレーキ液は健康に悪影響を及ぼします。誤ってブレーキ液を飲み込まないようにしてください。万一飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

ブレーキ液が皮膚や衣服、目に入らないように注意してください。付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、必要であれば医師の診断を受けてください。

ブレーキ液を補給するときは、常に 保護眼鏡と手袋を着用してください。

ブレーキ液を保管するときは、純正 の密閉容器に入れ、子供の手の届か ない場所に置いてください。

#### ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# ↑ 警告

- マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ブレーキ警告灯(▷23ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 必ず指定のブレーキ液を使用して ください。指定以外のブレーキ液 を使用したり、他の銘柄を混ぜる と、ブレーキの効き具合やブレー キシステムに悪影響を与え、安全 なブレーキ操作ができなくなるお それがあります。
- ブレーキ液の補給は、エンジンが 冷えてから行なってください。ま た、上限を超えないように補給し てください。

あふれたブレーキ液が熱くなった エンジンや排気管などに付着する と、発火して火傷をするおそれが あります。

- ▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷257ページ)をご覧ください。
- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ▼ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で長期間使用すると、 苛酷な条件下ではベーパーロックが 発生するおそれがあります。

ベーパーロック:長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなる現象のことです。

#### ウォッシャー液

# ↑ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

# ウォッシャー液を補給する



- ① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ
- ▶ リザーブタンクのキャップ①を開き ます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。

# 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- ↑ ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。
- プロントウインドウウォッシャー 液とテールゲートウインドウウォッ シャー液、ヘッドランプウォッ シャー液\*のリザーブタンクは兼 用です。

- ☑ ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適切な 混合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったと きは、ウォッシャーの操作をしない でください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレ イにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (▷259ページ)をご覧ください。

#### エンジンオイル

## エンジンオイルの量を点検する



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② エンジンオイルフィラーキャップ
- ③ 上限 (max)
- ④ 下限 (min)
- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイ ルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分待ち ます。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を抜き取り、きれいに拭いてから、停止するまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル でエンジンオイル量と汚れ具合を点 検します。エンジンオイル量はエン ジンオイルレベルゲージの上限③と 下限④の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルを補給します。
- ▼ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば補給または交換してください。
- ▼ルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷259ページ)をご覧ください。
- 慣らし運転中のエンジンオイル 消費量は多少増加することがあり ます。また、頻繁にエンジン回転数 を上げて走行すると、エンジンオイ ル消費量は増加します。
- エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は約2リットルです。

# エンジンオイルを補給する

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ②を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを規定の量ま で補給します。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ② を補給口に合わせ、時計回りにまわ して取り付けます。

# ↑ 警告

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。

# エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は車の使用状況によって異なりますので、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↓ エンジンオイルの添加剤は、純正 品または承認されている製品のみを 使用してください。エンジンを損傷す るおそれがあります。故障が発生し たときは、保証の適用外になります。

## ワイパーブレードの交換

# 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

# ↑ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取れず、視界を妨げて事故の原因に なります。

ワイパーブレードは年に2回の目安 で交換してください。

- フロントウインドウからワイパー アームを起こすときは、ボンネット を閉じてください(▷226ページ)。 ボンネットを損傷するおそれがあり ます。
- 損傷を避けるため、ワイパーアームを起こすときは、ワイパーブレードのゴムに触れないでください。

#### ワイパーブレードを取り外す



- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ ワイパーアーム③を起こします。
- ▶ クリップ②を両側から押し込んでロックを外し、ワイパーブレード ①をワイパーアーム③から取り外します。

# ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレード①の取り付け部をワイパーアーム③の先端に合せます。
- ▶ クリップ②がロックされるまで、ワイパーブレード①を押し込みます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

# バッテリー

バッテリーの性能を長期にわたって最 大限に発揮させるためには、バッテ リーが常に十分充電されていることが 必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッ テリーは必ず指定品を使用してくだ さい。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルヤデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

# ↑ 警告



爆発の危険があります。

バッテリーを充電している ときは、バッテリーから可 燃性のガスが発生します。 充電は換気の良い場所で行 なってください。



バッテリーを取り扱ってい るときは、火気や裸火、火 花、タバコなどを近付け ないでください。



バッテリー液は腐食性があ ります。皮膚や眼、衣服に 付着しないように注意して ください。

手袋やエプロン、マスク を着用してください。

バッテリー液が付着したと きは、ただちに清潔な水で 十分に洗い流し、必要であ れば医師の診断を受けてく ださい。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでくだ さい。



取扱説明書の指示に従って ください。

# ⚠ 警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを取り扱うときは以下の事項を守ってください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- バッテリーの充電は換気の良い場所で行なってください。バッテリーから発生する可燃性のガスに引火して爆発するおそれがあります。
   また、塗装面を損傷したり、車体が腐食するおそれがあります。
- ♀ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッ テリーをお買い求めになった販売店 に廃棄処分を依頼してください。

- 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、エンジンスイッチからキーを抜いてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。
- 指定のバッテリーを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ご 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補給してください。
- ↓ 車を長期間使用しないときや、短 距離、短時間の走行が多いときは、 通常よりも頻繁にバッテリー液量な どを点検してください。

- バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、わずかに電力を 消費します。駐車中はバッテリー保 護のためエンジンスイッチからキー を抜いてください。
- 1 バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下の作業が必要になることがあります。
  - オーディオの再設定
  - ドアウインドウのリセット(▷72 ページ)
  - スライディングルーフ\*のリセット(▷79ページ)
- バッテリーあがりを防ぎ、バッテ リーの寿命を延ばすために以下のこ とをお守りください。詳しくはメル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。
  - エンジンを始動しない期間が約4週間以上におよぶときは、バッテリーケーブルの接続を外してください。
  - バッテリーケーブルの接続を外しているときは少なくとも約6 カ月に一度、バッテリーケーブルを接続しているときは少なくとも約6週間に一度、バッテリーを充電してください。

# バッテリーの位置



バッテリーは助手席シート下部のカ バー内にあります。

- ▶ クリップ①を反時計回りにまわして、カバー②を取り外します。
- ! 他車のバッテリーを電源として エンジンを始動するときは、エ ンジンルーム内の端子にブース ターケーブルを接続してください (▶294ページ)。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

# インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケーター①があるバッテリーは、バッテリー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

## VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

# 車載バッテリーの電圧 / 容量

**電圧** 12V

容量 95Ah / 100Ah

| 車載品の収納場所240        |
|--------------------|
| トラブルシューティング 247    |
| パンクしたとき270         |
| 電球 / ヒューズの交換 28    |
| キーの電池交換290         |
| エマージェンシーキーでの       |
| 解錠 / 施錠292         |
| パーキングロックの解除 293    |
| バッテリーがあがったとき / けん引 |
| 293                |
|                    |



# 車載品の収納場所

# 事故・故障のとき

# ⚠ 警告

燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。また、車に火気を近付けないように注意してください。火災が発生したり、爆発するおそれがあります。

#### 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

#### 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられ ています。追突のおそれがあるため、 乗員は車内に残らず、ただちに安全な 場所に避難してください。

## 車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れて、 同乗者や付近の人に救援を求め、安全 な場所まで車を押して移動してくだ さい。このときは、車速感応ドアロッ クによるキーの閉じ込みに注意してく ださい。

セレクターレバーを N に入れられないときは、乗員を安全な場所に避難させて、続発事故を防いでください。

♪ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。

# 非常信号用具

運転席ドアのドアポケットに懐中電灯 を備えています。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。
- 前懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

# 車載工具 / ジャッキ

車載工具は、ラゲッジルーム右側の小物入れに収納されています。



- ▶ 必要に応じて、サードシートを前方 に移動します(▷91ページ)。
- ▶ 上側のクリップ①を時計回りにまわし、下側のクリップ①を反時計回りにまわします。
- ▶ カバー②を取り外します。



- ③ 車載工具
- ④ ジャッキ

#### 車載工具

# 車載工具を取り出す

▶ 小物入れ内から車載工具を取り出します。



主な車載工具

- ⑤ ホイールレンチ
- ⑥ けん引フック
- ⑦ ジャッキ用アダプター
- ⑧ ジャッキハンドル
- ⑨ スペアタイヤ取り外し / 収納用アダプター
- ⑩ ヒューズリムーバー
- ① ガイドボルト

# ジャッキ

# ジャッキを取り出す

- ▶ 小物入れ内のストラップを外します。
- ▶ ジャッキを持ち上げてから取り出します。

# ジャッキを収納する

- ▶ ジャッキをいっぱいに縮めます。
- ▶ ジャッキを元の位置に収納します。
- ▶ ジャッキをストラップで固定します。

# 警告

致命的なけがや車の損傷を防ぐため、 以下の点に注意してください。

- ジャッキは車を一時的に持ち上げるためだけに設計されています。 車の下に身体を入れて作業することはできません。
- 安全を確保できる、かたくてすべ りにくい場所で使用してください。
- 坂道ではジャッキを使用しないでください。
- 決して車の下に身体を入れないでください。
- ジャッキアップしているときは、 車の下に人がいないことを確認し てください。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやス ライディングドア、テールゲート を開閉したり、パーキングブレー キを解除しないでください。車が 落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしたときのタイヤ の高さは、地面から3cm以内にしてください。
- 車の下で作業するときは、車をスタンドに載せて固定してください。

# 停止表示板



- ① フック
- ②反射板
- ③ スタンド

助手席ドアのドアポケットに停止表示 板を備えています。

### 停止表示板を組み立てる

- ▶ 左右のスタンド③を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板②を引き出して、頂点のフック①をかみ合わせます。
- ※ 停止表示板の形状や収納されている場所 が異なることがあります。

# 救急セット

運転席ドアのドアポケットに救急セットを備えています。

救急セットの備品が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。

※ 救急セットの収納されている場所が異なることがあります。

# タイヤリペアキット\*

タイヤリペアキットは運転席シート下 部に収納されています。



- ▶ クリップ②を反時計回りにまわします。
- ▶ カバー①を取り外します。



- ③ タイヤリペアキット収納バッグ
- ▶ストラップを外して、タイヤリペアキット収納バッグ③を取り出します。
- タイヤリペアキット収納バッグの中には、タイヤフィット(タイヤ 修理剤)、電動エアポンプ、バルブレース、予備のバルブコアが入っています。

# 応急用スペアタイヤ \* の取り出し / 収納

応急用スペアタイヤは車体後部フロア 下に収納されています。

# ⚠ 警告

応急用スペアタイヤを取り外したり、 収納する作業には大きな力が必要に なります。作業は必ず、大人 2 人以 上で行なってください。

#### 応急用スペアタイヤを取り出す



- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ アダプター挿入口のカバー①を取り外します。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ アダプター挿入口にスペアタイヤ 取り外し/収納用アダプター② (▷241ページ)の細い側の先端を 差し込みます。
- ► アダプター②にホイールレンチ③ (▷241 ページ)を取り付けます。
- ▶ ホイールレンチ③を時計回りにまわします。

応急用スペアタイヤが下がり、ワイヤーがゆるみます。



- ▶ グリップ④が後方を向くようにしながら、応急用スペアタイヤを下ろします。
- ▶ ホイールレンチ③とアダプター②を 取り外します。
- ▶ タイヤカバー⑤のグリップ④を持ち、応急用スペアタイヤを3分の2ほど引き出します。

応急用スペアタイヤを下ろしきっていないときに、応急用スペアタイヤを引き出さないでください。応急用スペアタイヤが落下するおそれがあります。



- ▶ グリップ④を持ってタイヤカバー⑤
  を持ち上げます。
- ▶ タイヤホルダー⑦を斜めにしながら、ワイヤー⑥を引き上げてタイヤホルダーを抜き取ります。
- 応急用スペアタイヤを手前まで 引き出しすぎていたり、タイヤホ ルダー⑦を下ろしきっていないと、 ワイヤー⑥が張ってしまい、タイ ヤホルダー⑦を抜き取ることがで きません。

- ▶ 応急用スペアタイヤを引き出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤからタイヤカ バーを取り外します。
- ▶ アダプター挿入口にスペアタイヤ 取り外し / 収納用アダプター②の 細い側の先端を差し込みます。
- ▶ アダプター②にホイールレンチ③を 取り付けます。
- ▶ ホイールレンチ③を反時計回りにま わして、タイヤホルダーを巻き上げ ます。

#### 応急用スペアタイヤを収納する

(す)標準タイヤは、応急用スペアタイヤの収納場所には収納できません。標準タイヤはラゲッジルームに収納し、確実に固定してください。

応急用スペアタイヤの収納場所に応 急用スペアタイヤを収納しないとき は、タイヤカバーとともに、タイヤ ホルダーを完全に巻き上げた状態に してください。



応急用スペアタイヤを収納するとき は、以下の方法で行なってください。

▶ 応急用スペアタイヤを車体後部の下 に置きます。



▶ グリップ①が手前にくるようにして、応急用スペアタイヤにタイヤカバー②をかぶせます。

このとき、タイヤバルブ⑤がタイヤ カバーの穴に合うようにします。

- ▶ グリップ①を持ち、タイヤカバー②
  を持ち上げます。
- ▶ タイヤホルダー④をタイヤカバー中央の穴に通し、斜めにしながらホイール中央の穴に入れて、下に落とします。
- I 応急用スペアタイヤを手前の位置 に置いていたり、タイヤホルダーを 完全に下ろしきっていないと、タイ ヤホルダーをホイール中央の穴から 下に落とすことができません。



- ▶ アダプター挿入口にスペアタイヤ取り外し/収納用アダプター⑥を差し込みます。
- ▶ スペアタイヤ取り外し/収納用ア ダプター⑥に、ホイールレンチ⑦を 取り付けます。
- ▶ ホイールレンチ⑦を反時計回りにま わしてワイヤー③を軽く巻き上げ、 タイヤホルダー④がホイールの内側 に確実にかかっていることを確認し ます。

# ⚠ 警告

タイヤホルダーがホイールの内側に 確実にかかっていることを確認して ください。応急用スペアタイヤが落 下して、事故を起こすおそれがあり ます。

- ▶ ホイールレンチ⑦をさらに反時計回 りにまわします。
  - 応急用スペアタイヤが車体下部に引き込まれてから、上方へ移動します。
- ▶ ホイールレンチ⑦を、応急用スペアタイヤが確実に収納されるまで反時計回りにまわした後、ホイールレンチとスペアタイヤ取り外し/収納用アダプターを取り外します。

# ↑ 警告

応急用スペアタイヤを収納したときは、グリップ①が後方を向くようにして、確実に収納されていることを確認してください。

ワイヤーがたるんでいたり確実に収納されていないと、応急用スペアタイヤが落下して事故を起こすおそれがあります。1年に一回は、応急用スペアタイヤが正しい位置に確実に収納されていることを確認してください。

- ▶ アダプター挿入口のカバー(▷243 ページ)を取り付けます。
- ▶ 使用した工具などを収納します。

# トラブルシューティング

# メーターパネルの表示灯 / 警告灯

# 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

| 米で目のうと、争成で放体の小凶にありよう。         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| トラブル                          |                                                               | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                               | 走行中に黄色の<br>ASR/ESP <sup>®</sup> 表示灯が<br>点滅する。                 | ▲ 事故のおそれがあります タイヤがグリップを失いかけているなどしているため、ASR、ESP® などが作動している。 クルーズコントロールも解除される。 ▶ 周囲の道路や交通状況に合わせて運転してください。アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。 ▶ 速度を落として走行してください。                                                                                                                |  |
|                               | エンジンがかかって<br>いるときに黄色の<br>ASR / ESP <sup>®</sup> 表示灯<br>が点灯する。 | ▲ 事故のおそれがあります ASR の機能が解除されている。 ▶ 例外となる状況(▷164 ページ)を除き、ASR オフスイッチ(▷164 ページ)を押して、ASR を待機状態にしてください。                                                                                                                                                                   |  |
| ESP<br>または<br>ここ<br>(の) BRAKE | エンジンがかかっているときに黄色の<br>ESP®警告灯、黄色のABS警告灯、赤色のブレーキ警告灯が点灯している。     | <ul> <li>♪ 事故のおそれがあります</li> <li>EBD が故障している。</li> <li>ブレーキ時に後輪が早めにロックする可能性がある。</li> <li>▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください (▷257ページ)。</li> <li>▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。</li> <li>▶ 走行しないでください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul> |  |

#### トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 エンジンがかかっ ↑ 事故のおそれがあります ESP ているときに黄色の 電圧低下のため、EBD の機能が解除されている。 または ESP® 警告灯、黄色 バッテリーが充電されていない可能性がある。 のABS警告灯、赤 ブレーキ時に後輪が早めにロックする可能性がある。 色のブレーキ警告灯 ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッ が点灯している。 ヤージに従ってください (▶257ページ)。 (ABS) ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安 全に停車してください。 (1) BRAKE ▶ 走行しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。 エンジンがかかって ↑ 事故のおそれがあります (I) BRAKE いるときに赤色のブ ブレーキ液リザーブタンクの液量が不足している。 レーキ警告灯が点灯 ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッ している。 セージに従ってください(▷257ページ)。 警告音も鳴っている。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安 全に停車してください。 ▶ リザーブタンクのブレーキ液の液量を点検してくださ い (⊳230ページ)。 ▶ブレーキ液の液面がレベルインジケーターの下限 (MIN) 以下のときは、絶対に走行しないでください。 ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補 給しても問題は解消しません。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ さい。 エンジンがかかってい ↑ 事故のおそれがあります (ABS) るときに黄色の ABS 故障のため、ABS の機能が解除されている。 警告灯が点灯する。 ESP®、ASR、BAS、クルーズコントロール / 可変スピー ドリミッターの機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しな いため、そのため、急ブレーキ時などにタイヤがロック する可能性がある。 ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッ セージに従ってください(▷253ページ)。 ▶ 注意して走行してください。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検

を受けてください。

#### トラブル



エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ▲ 事故のおそれがあります

システムの自己診断が完了していないため、一時的に ABS が作動しない状態になっている。

通常のブレーキ時の制動力は確保されている。

▶約 20km/h を超える程度の速度で短い距離を走行して ください。

メッセージが消えれば、ABS は作動できる状態になります。

# ↑ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABSの機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、ABS は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



または



エンジンがかかっているときに黄色の ESP® 警告灯が点灯する。

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP® の機能が解除されている。

クルーズコントロール / 可変スピードリミッターの機能 も解除されている。

車両操縦性や走行安定性を確保することができない。エンジン出力が低下する可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください(▷253、254ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ESP® の機能が解除されている。

クルーズコントロール / 可変スピードリミッターの機能 も解除されている。

バッテリーが充電されていない可能性がある。

車両操縦性や走行安定性を確保することができない。エンジン出力が低下する可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

に変わる。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 トラブル エンジンを始動して SRS から約4秒以内に、 乗員保護装置に異常がある。 赤色の SRS 警告灯が エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動し 消灯しない。または たり、事故のときに作動しないおそれがある。 消灯した警告灯が再 ▶ 注意して走行してください。 度点灯する。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検 を受けてください。 燃料の残量が少なくなっている。 エンジンがかかって いるときに黄色の燃 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで燃料を補給してください。 料残量警告灯が点灯 する。 エンジンがかかって 燃料タンクが空になっている。 いるときに黄色のエ エンジンがエマージェンシーモードになっている。 ンジン警告灯が点灯 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで燃料を補給してください。 または点滅している。 ▶ エンジン始動操作を3~4回繰り返してください。 エマージェンシーモードが解除されます。車の点検を 受ける必要はありません。 以下が故障している可能性がある。 噴射制御システム • イグニッションシステム • 排気システム 排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエ マージェンシーモードになっている可能性がある。 エンジンの出力が低下する可能性がある。 ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。 エンジンスイッチを2 ↑ けがのおそれがあります Ä の位置にするか、エン 運転席の乗員がシートベルトを着用していない。 ジンを始動すると、赤 ▶ シートベルトを着用してください。 色のシートベルト警告 灯が数秒間点滅し、警 告音も鳴る。 その後、警告灯が点灯

# 故障 / 警告メッセージについて

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

# ⚠ 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。

# **企**警告

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

i 走行する前には必ずエンジンス イッチを2の位置にして、メーター パネルの表示灯/警告灯が点灯し、 マルチファンクションディスプレ イが表示されることを確認してく ださい。

#### 故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの ② または ② ス イッチを押して、マルチファンク ションディスプレイに故障表示画面 を表示させます。

故障や異常がある場合は、"2 コショウ"のように故障件数が表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数画面に戻ります。

## 故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解 決するまで、故障 / 警告メッセージ が繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

# 故障 / 警告メッセージ

### テキストメッセージ

| ディスプレイ表示                | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS<br>⊒ウシ゛ョウテ゛<br>テンケン | ▲ 事故のおそれがあります  故障のため、ABSの機能が解除されている。同時に ESP®、ASR、BAS、クルーズコントロール / 可変スピードリミッターの機能も解除されている。  ABS などは作動しないが、通常のブレーキ時の制動力は通常通り確保されている。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。                                                     |
| ABS<br>ショウ フカノウ         | ↑ 事故のおそれがあります システムの自己診断が完了していないなどのため、一時的に ABS が作動しない状態になっている。 通常のブレーキ時の制動力は確保されている。 ▶ 約 20km/h を超える程度の速度で短い距離を走行してください。 メッセージが消えれば、ABS は作動できる状態になります。                                                                                        |
| ABS<br>シヨウ フカノウ         | <ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>電圧低下のため、ABS の機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。</li> <li>通常のブレーキ時の制動力は確保されている。</li> <li>▶ 注意して走行してください。</li> <li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>                                                |
| ESP<br>コウシ゛ョウテ゛<br>デンケン | <ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>故障のため、ESP®の機能が解除されている。</li> <li>同時にクルーズコントロール / 可変スピードリミッターの機能も解除されている。</li> <li>車両操縦性や走行安定性を確保することができない。エンジン出力が低下する可能性がある。</li> <li>▶ 注意して走行してください。</li> <li>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul> |

| ディスプレイ表示                      | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP<br>シヨウ フカ <i>ノ</i> ウ      | 電圧低下のため、ESP® の機能が解除されている。 同時にクルーズコントロール / 可変スピードリミッターの機能も解除されている。 バッテリーが充電されていない可能性がある。 車両操縦性や走行安定性を確保することができない。エンジン出力が低下する可能性がある。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
| リミッタ – – – km/h               | 可変スピードリミッターで設定した速度が点滅する。<br>走行速度よりも低い速度で、可変スピードリミッターを設定しようとしている。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。                                                                                             |
|                               | 可変スピードリミッターで設定した速度が点滅する。<br>急な下り坂などで、可変スピードリミッターで設定した速度を超えて走行<br>している。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。                                                                                       |
| リミッタ km/h<br>コエマシタ            | 可変スピードリミッターで設定した速度が点滅し、警告音が3回鳴った。<br>急な下り坂などで、可変スピードリミッターで設定した速度を超え、さら<br>に加速している。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。                                                                           |
| ウインタタイヤ<br>リミット km/h          | アクセルペダルを踏み、ウィンタータイヤスピードリミッターで設定した速度まで加速しようとしている。<br>ウィンタータイヤスピードリミッターにより走行速度が制御され、加速しなくなった。<br>▶ アクセルペダルをゆるめてください。                                                                        |
|                               | ウィンタータイヤスピードリミッターで設定した速度が点滅する。<br>急な下り坂などで、ウィンタータイヤスピードリミッターで設定した速度<br>を超えて走行している。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。                                                                           |
| ウインタタイヤ<br>リミット km/h<br>コエマシタ | ウィンタータイヤスピードリミッターで設定した速度が点滅し、警告音が3回鳴った。<br>急な下り坂などで、可変スピードリミッターで設定した速度を超え、さらに加速している。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。                                                                         |

| ディスプレイ表示                     | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スライト゛ルーフ<br>アイテイマス!          | フロントスライディングルーフやリアスライディングルーフが閉じていない状態で、エンジンスイッチを 2 以外の位置にして運転席ドアを開いた。 ▶ スライディングルーフを閉じてください。                                                                                    |
| クルース* コントロール ト<br>リミッタ コショウ  | クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。<br>▶ 必要に応じて、ブレーキペダルを踏んでください。<br>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。                                                                              |
| SRS システム<br>コウシ゛ョウテ゛<br>テンケン | <ul> <li>⚠ けがのおそれがあります</li> <li>乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。</li> <li>▶ 注意して走行してください。</li> <li>▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul> |

### イラストメッセージ

### ディスプレイ表示

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応



コウシ ヨウテ

テンケン

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ASR またはヒルスタートアシストの機能が解除されている。 エンジン出力が低下する可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### ♠ 事故のおそれがあります

故障のため、BAS の機能が解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、BASの機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ショウフカノウ

電圧低下のため、ASR とヒルスタートアシスト、BAS の機能が解除され ている。バッテリーが充電されていない可能性がある。

通常のブレーキ時の制動力は確保されている。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



コショウ

↑ 事故のおそれがあります

パワーステアリングが故障している。ステアリング操作に非常に大きな 力が必要になる。

▶ 注意しながらメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行して、た だちにステアリングの点検を受けてください。



テンケン

ハ゛ッテリー / オルタネータ コウシ゛ョウテ゛

オルタネーターの故障またはVベルトの損傷により、バッテリーが充電さ れていない。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車してください。
- ▶ Vベルトを点検してください。

### Vベルトが切れているとき:

- ▶走行しないでください。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### **Vベルトが損傷していないとき:**

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。



ブレーキ パット゛ コウシ゛ョウ テ゛テンケン ↑ 事故のおそれがあります

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキパッドを交 換してください。

# ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ↑ 事故のおそれがあります (I) BRAKE リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。 ブ・レーキ オイル ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車してください。 コウシ゛ョウテ゛テンケン ジ)。 走行しないでください。 消しません。 ↑ 事故のおそれがあります (I) BRAKE 電圧低下のため、EBD (EBV) の機能が解除されている。 **EBV** ロックする可能性がある。

### (I) BRAKE

### **EBV**

コウシ゛ョウテ゛

テンケン

### FNR

シャコウ ニ チュウイ

- ▶ リザーブタンクのブレーキ液の液量を点検してください(▷230ペー
- ▶ ブレーキ液の量がレベルインジケーターの下限(MIN)以下のときは、
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

バッテリーが充電されていない可能性がある。ブレーキ時に後輪が早めに

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車してください。
- ▶ 走行しないでください。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### ↑ 事故のおそれがあります

EBD(EBV)が故障している。ブレーキ時に後輪が早めにロックする可能 性がある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車してください。
- ▶ 走行しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

走行中の車高が低すぎるか高すぎる。 60

車両操縦性や乗り心地が一時的に悪化する可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
  - ENR により車高が自動調整されると表示は消えます。
- ▶ 表示が消えない場合は、注意して走行し、すみやかにメルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてください。エアサスペンションのベ ローズが損傷している可能性があります。



**ENR** 

オフ

バッテリーが充電されていないか、ENR 以外の方法で車が上げられたた め、ENRの機能が解除されているか、故障のため、ENRが作動しない状 態になっている。

ENR の自動調整モードが作動しない。車両操縦性や乗り心地が一時的に 悪化する可能性がある。

- ▶ 約 2km/h 以上の走行速度で、短い距離を走行してください。自動的に 自動調整モードに設定されます。
- ▶メッセージが消えないときは、注意して走行し、すみやかにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# ディスプレイ表示 (②) PARK バ°ーキング゛ ブ゛レーキ カイシ゛ョ! ジートハ゛ルト システム コウシ゛ョウデ゛ テンケン

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

警告音が鳴っている。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

### ⚠ けがのおそれがあります

シートベルトシステムが故障している。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



冷却水の温度が高すぎる。

▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車してください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

冷却水の温度が高すぎる。

山道の走行などで車に過度の負荷を与えた後すぐにエンジンを停止すると、エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを再始動したときにメッセージが表示される。

- ▶ エンジンを始動して、約 1 分間アイドリング状態にしてください。
- ▶ メッセージが消えない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。



レヘ゛ル ヲ テンケン!

テイシャ シテ

エンシ゛ン テイシ!

冷却水量が不足している。

冷却水量が不足しているときはエンジンを始動しないでください。オー バーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。

- ▶ 補給時の注意を参考にしながら、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



エアクリーナ コウカン

-**ii**→

エアフィルターの交換時期になっている。

エアフィルターが汚れている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でフィルターカートリッジを交換してください。

| ディスプレイ表示                              | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| エンジ゛ンオイル レヘ゛ル<br>テイシャシテ エンジ゛ン テイシ!    | エンジンオイル量が十分でないか、エンジンオイルがなくなっている。 エンジンを損傷するおそれがある。                         |
| キー ヲ コウカン シテクタ゛サイ<br>コウシ゛ョウテ゛<br>テンケン | キーが機能していない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。                               |
| ネンリョウ<br>リサ゛ーフ゛<br>キュウュヒツヨウ           | 燃料の残量が少なくなっている。<br>▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。                               |
| ト ゙ア カ ゙ アイテイマス!                      | ドアやスライディングドア、テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。<br>▶ ドアやスライディングドア、テールゲートを閉じてください。 |
| ウォッシャエキ<br>レヘ゛ル ヲ テンケン!               | ウォッシャー液量がリザーブタンクの約 1/3 まで減っている。<br>▶ ウォッシャー液を補給してください。                    |

### ディスプレイ表示

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応



左ヘッドランプ (ロービーム) が切れている。

ヒタ゛リローヒ゛ームランフ゜ ヲ テンケン シテクタ゛サイ!1) ▶ すみやかに電球を交換してください。

# -<u>Ö</u>-

シブトブウ テントウ キー ヲ ヌイテ クタ゛サイ! ランプが自動的に点灯しているときに、ランプスイッチを AUTO の位置に したままエンジンスイッチを 0 の位置にして、運転席ドアを開いた。

▶ ランプスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。



ランプスイッチを 🎾 の位置にしたままエンジンスイッチからキーを抜 き、運転席ドアを開いた。

ランプ。ヲショウトウ! ▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。

1) この例以外のメッセージも表示されます。

車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

### スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

### ⚠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

| Ь | = | -) | 'n | ı, |
|---|---|----|----|----|
| 1 | フ | /  | J  | ν  |

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

シートヒータースイッチの表示灯が点 滅している。

多くの電気装備が使用されているため電圧が低下してい る。シートヒーターが自動的に停止している。

▶ リーディングランプやルームランプなど、必要のない 電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を 開始します。

点滅している。

リアデフォッガースイッチの表示灯が、多くの電気装備が使用されているため電圧が低下してい る。リアデフォッガーが自動的に停止している。

> ▶ リーディングランプやルームランプなど、必要のない 電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、リアデフォッガーは使用できます。

### 警告音

### ⚠ 警告

| トラブル                                      | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盗難防止警報が作動した。                              | 盗難防止警報システムが待機状態のときに、助手席ドアをエマージェンシーキーで解錠して開いた。  ▶ キーの解錠ボタン、またはスライディングドア / テールゲート解錠ボタン、スライディングドア開閉ボタンを押してください。 または ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。 盗難防止警報システムが停止します。 |
| 警告音が鳴った。                                  | マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。<br>▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷253 ページ ~)。                                                                               |
| 警告音が鳴った。                                  | パーキングブレーキを解除しないで走行している。<br>▶パーキングブレーキを解除してください。                                                                                                             |
| 警告音が鳴った。                                  | ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、<br>運転席ドアを開いた。<br>▶ ランプスイッチを <b>①</b> にしてください。                                                                                    |
| エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴る。 | <ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>                                                                   |
| 走行速度が約 25km/h 以上になった<br>ときに警告音が鳴る。        | <ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>                                                             |

### エンジン

### ⚠ 警告

| トラブル                                                                                          | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エンジンが始動しない。<br>エンジンスイッチを3の位置にする<br>とスターターモーターの音がする。                                           | 燃料システムに空気が混入している。  ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置に戻してください。  ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただしエンジン始動を長時間、何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。 数回始動操作を行なってもエンジンが始動しないとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 |
| エンジンが始動しない。<br>エンジンスイッチを 3 の位置にする<br>とスターターモーターの音がする。<br>燃料残量警告灯が点灯していて、燃料<br>計の指針が 0 を示している。 | 燃料タンクが空になっている。<br>▶ 燃料を補給してください。                                                                                                                                                  |
| エンジンが始動しない。<br>エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にして<br>もスターターモーターの音がしない。                                 | バッテリーの電圧が低下しているか、バッテリーがあがっている可能性がある。  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷293ページ)。  エンジンが始動しないとき:  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。                                                           |
|                                                                                               | バッテリーがあがっているか損傷している。 <ul><li>▶バッテリーに損傷がないか確認してください。</li><li>▶バッテリーに損傷がないときは、バッテリーを充電してください。</li></ul>                                                                             |
|                                                                                               | スターターモーターが故障している。<br>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でスターターモーターの点検を受けてください。                                                                                                                    |

| トラブル                         | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。 | エンジンの電気システムまたは制御システムに異常がある。         |
|                              | ▶ アクセルペダルを踏み過ぎないように走行してください。        |
|                              | ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
|                              | 未燃焼の燃料により、触媒を損傷するおそれがあります。          |

### オートマチックトランスミッション

# 警告

| トラブル                         | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| トランスミッションが正しく変速しない。          | オートマチックトランスミッションオイルが減っている。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。 |
| 加速性能が悪化している。トランスミッションが変速しない。 | トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 トランスミッションを 2 速ギアかリバースギアにして走行できる場合があります。     |

### 運転装置

### ⚠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルヤデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

### トラブル

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ENR が故障している。停車中に ENR スイッチを押しても車高が上下しない。 ENR スイッチの表示灯が消灯して いる。

ENR のシステムが過熱している。車高の上げ下げを繰り 返したため、ENR の機能が解除された。

▶ 約 1 分間待ってから、再度 ENR を操作してください。

電圧低下のため、ENR の機能が解除されている。バッテ リーの電圧があがっている可能性がある。

車両操縦性や乗り心地が悪化する可能性がある。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連 絡してください。

赤色のパークトロニックインジケー ターだけが点灯して約2秒間警告音が 鳴った。

その後約20秒後にパークトロニッ クが解除され、パークトロニックオ フスイッチの表示灯が点灯し、赤色 のパークトロニックインジケーター が消灯した。

パークトロニックに異常があり、機能が解除されている。 パークトロニックオフスイッチを押すと、赤色のパーク トロニックインジケーターだけが再び点灯して約2秒間 警告音が鳴る。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でパー クトロニックの点検を受けてください。

障害物がないのにすべてのパークトロ ニックインジケーターが点灯するな ど、パークトロニックインジケーター が異常な接近表示を示している。

パークトロニックセンサーが汚れているか、凍結して いる。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷220 ページ)。
- ▶ 再度、エンジンスイッチを2の位置にしてください。

外部の電波や超音波が干渉している可能性がある。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してく ださい (▷180 ページ)。

パークトロニックセンサーの周囲に取り付けられている アクセサリーパーツなどが、確実に固定されていない。

▶ アクセサリーパーツなどが確実に固定されていること を確認してください。

### トラブル

リミッターが作動しているのに速度の 設定ができない。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

クルーズコントロールや可変スピード マルチファンクションディスプレイに重要度の高い故障 / 警告メッセージが表示されているため、設定速度の表示 ができない。

- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッ セージに従ってください(▷255ページ)。
- ▶ クルーズコントロールや可変スピードリミッターを解 除してください。

### +-

### ↑ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

### トラブル

リモコン操作で施錠できない。 キーの施錠ボタンを押しても方向指示 灯が点滅しない。

### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアやスライディングドア、テールゲートが完全に閉じ ていない。

▶ ドアやスライディングドア、テールゲートを完全に閉 じてから、再度施錠操作を行なってください。

セントラルロッキングシステムが故障している。

- ▶ 車内からドアやスライディングドア、テールゲートを 施錠し、最後にエマージェンシーキーで助手席ドアを 施錠してください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。

| トラブル                  | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リモコン操作で解錠 / 施錠できない。   | <ul> <li>キーの電池が消耗している。</li> <li>▶ キーの先端を運転席ドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。</li> <li>リモコン操作ができないとき:</li> <li>▶ エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠 / 施錠してください (▷292ページ)。</li> <li>▶ キーのいずれかのボタンを押して、表示灯が点滅することを確認してください (▷51ページ)。</li> <li>表示灯が点滅しないときは、キーの電池を交換してください (▷290ページ)。</li> </ul> |
|                       | <ul><li>キーが故障している。</li><li>▶ エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠 / 施錠してください。</li><li>▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>                                                                                                                                                          |
| キーのボタンを押しても表示灯が点滅しない。 | キーの電池が消耗している。<br>▶ キーの電池を交換してください(▷290 ページ)。                                                                                                                                                                                                                                 |
| キーを紛失した。              | <ul> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> <li>新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。</li> </ul>                                                                                    |
| エマージェンシーキーを紛失した。      | <ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li><li>新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。</li></ul>                                                                                                                                        |

| トラブル            | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| エンジンスイッチがまわらない。 | エンジンスイッチからキーを抜かずに <b>0</b> の位置で長時間<br>放置していた。                                   |
|                 | ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。                                                  |
|                 | <ul><li>▶ バッテリーを点検し、必要であれば交換してください。</li><li>▶ エンジンスイッチを 2 の位置にしてください。</li></ul> |
|                 | バッテリーの電圧が低下している。                                                                |
|                 | ▶シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気<br>装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわして<br>ください。                  |
|                 | それでもエンジンスイッチがまわらないとき:                                                           |
|                 | ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。または                                                  |
|                 | ▶他車のバッテリーを電源として始動してください<br>(▷293ページ)。                                           |
|                 | または                                                                             |
|                 | ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。                                                    |
|                 | ステアリングロックのロック機構が正しく解除されてい<br>ない。                                                |
|                 | ▶ エンジンスイッチからキーを抜いてから再度差し込み、<br>ステアリングを左右にまわしながらエンジンスイッチ<br>をまわしてください。           |

### ヘッドランプ / 方向指示灯

### ↑ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

| トラブル             | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ヘッドランプの内側が曇っている。 | 外気の湿度が高くなっている。<br>▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。<br>しばらく走行すると、ヘッドランプ内側の曇りは取れ<br>ます。 |
|                  | ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が<br>浸入している。                                        |
|                  | ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドランプ<br>の点検を受けてください。                                   |

### ワイパー

### ↑ 警告

| トラブル           | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイパーが正しく作動しない。 | 葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している。<br>ワイパーモーターの作動が停止している。<br>▶ すみやかに停車してください。安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。<br>▶ 障害物を取り除いてください。<br>▶ 再度、ワイパーを作動させてください。 |
|                | ,                                                                                                                                            |

| トラブル        | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                              |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ワイパーが作動しない。 | ワイパーが故障している。                                     |
|             | ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを<br>選択してください(▷134ページ)。 |
|             | ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。              |

### 燃料と燃料タンク

### ⚠ 警告

| トラブル      | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 燃料が漏れている。 | <ul> <li>⚠ 火災や爆発のおそれがあります</li> <li>燃料供給システム、または燃料タンクが損傷している。<br/>漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。</li> <li>▶ ただちにエンジンを停止してください。</li> <li>▶ エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。</li> <li>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul> |

### パンクしたとき

### 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。 ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- タイヤが損傷していたり、タイヤ 空気圧が高すぎるか低すぎるとき は、車両操縦性やブレーキ時の車 両特性が変化するため、事故を起 こすおそれがあります。
- 摩耗度合いに関わらず、標準タイヤと応急用スペアタイヤ\*は少なくとも6年に一度は交換してください。応急用スペアタイヤの空気圧は定期的に点検してください。
- 車速感応ドアロック(▷55ページ) を設定した状態で車を押したり、車 を持ち上げるときは、エンジンス イッチを 0 の位置にしてください。 車輪が回転すると車が自動的に施錠 され、車外に閉め出されるおそれが あります。
- \* オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤの修理やタイヤ交換をする ときは、エンジンを始動しないでく ださい。

### タイヤの修理およびタイヤ交換の 準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にします。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ► ENR 装備車は、自動調整停止モードに設定します(▷183ページ)。
- ▶ エンジンを停止して、エンジンス イッチからキーを抜きます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、安全な場所に避難させます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- 前 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

### パンクしたタイヤを修理する (AMBIENTE long 以外)

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が約-20℃ 以上のときに使用できます。

### ↑ 警告

タイヤフィットを取り扱っていると きは、火気や裸火、火花、タバコな どを近付けないでください。

### ↑ 警告

- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ず標準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
  - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
  - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
  - ◇ホイールに損傷がある場合
  - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットが塗装面に付着した場合は、ただちに湿らせた布で拭き取ってください。

- タイヤフィットで修理したタイヤは必ず交換してください。そのまま使用することはできません。

### タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度表示のステッカーをはがし、運転者の 見やすい場所に貼ります。

### ↑ 警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付 着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込ま ないでください。

### パンクしたタイヤを修理する



- ▶ タイヤリペアキットを取り出します (▷243 ページ)。
- ▶ タイヤリペアキット収納バッグ (▷243ページ) からタイヤフィッ ト①を取り出します。
- ▶ タイヤフィット①の容器をよく振ります。
- ▶ 注入ホース②のスクリュー部分を タイヤフィット①の容器に取り付 けます。

容器のアルミキャップが破れます。

- ! 必ずタイヤフィットの容器を上に した状態で注入ホースを取り付けて ください。
- ▶ タイヤリペアキット収納バッグ内に 同梱されているバルブレースを取り 出します。



- ① タイヤフィット
- ② 注入ホース
- ③ プラグ
- ④ バルブレース
- ⑤ バルブコア
- ⑥ バルブ
- ▶ バルブ⑥のキャップを取り外します。
- ► バルブレース④をバルブコア⑤に 差し込み、反時計回りにまわして バルブ⑥からバルブコア⑤を取り 外します。取り外したバルブコア ⑤は清潔で乾いた場所に置きます。
- 取り外したバルブコアを汚したり、濡らしたり、または損傷しないようにしてください。
- ※ 車載されているバルブレースやバルブコ アの種類が異なることがあります。
- ▶ 注入ホース②先端のプラグ③を外します。
- ▶ 注入ホース②の先端をバルブ⑥に差し込みます。
- ▶ タイヤフィット①の容器を逆さにします。このとき、タイヤフィットの容器がバルブ⑥より高い位置になるようにします。
- ▶ タイヤフィット①の容器を数回絞って、容器の修理剤をすべてタイヤのなかに流し込みます。

- ▶ 注入ホース②をバルブ⑥から外し 空気圧ゲージ別体型 ます。
- ▶ バルブレース④を使い、バルブコア ⑤を元通りに取り付けます。
- がルブコアが汚れていたり、損傷 しているときは、予備のバルブコア と交換してください。
- ▶ プラグ③を注入ホース②に取り付け ます。
- かりますがある。 は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、は がすことができます。
- ▶ 10m ほど車を前後進させます。 注入したタイヤフィットがタイヤ全 体に行き渡ります。

### 雷動エアポンプで空気を入れる

車種や仕様により車載されている電動 エアポンプが異なります。

### 警告

使用上の注意を記載したステッカー が電動エアポンプに貼付してあり ます。使用する前に内容を確認して ください。

▶ タイヤリペアキット収納バッグ (▷243ページ) から電動エアポン プを取り出します。



- ① フラップ
- ② 電源スイッチ
- ③ 電源プラグ
- ④ 空気圧ゲージ
- ⑤ エアホース
- ⑥ 空気圧調整バルブ
- ▶ フラップ①を開いて電源プラグ③と エアホース⑤を取り出します。
- ▶ 空気圧調整バルブ⑥が閉じているこ とを確認します。

### 空気圧ゲージー体型



- ② 電源スイッチ
- ③ 電源プラグ
- ④ 空気圧ゲージ
- ⑤ エアホース
- ⑦ 空気圧調整ボタン
- ▶ 電動エアポンプの裏面から電源プラ グ③とエアホース⑤を取り出します。

- ▶ エアホース⑤をホイールのバルブに 取り付けて、ナットで固定します。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ②が0(オフの位置)になっていることを確認します。
- ■電源プラグ③をライターソケット (▷185ページ)に差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチを 1 の位置にします。
- ▼電動エアポンプの電源スイッチ②を I(オンの位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ に空気を送り込みます。

▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。

■ 電動エアポンプを作動時間の上限

を超えて連続して作動させないでく

- ださい。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。 連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。電動エアポンプを再び作動させるときは、ポンプが冷えた状態になっていることを確認し
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。

てください。

■ 電動エアポンプやエアホースは 作動中に金属部分などが熱くなり ます。必ず手袋をして作業してく ださい。

# 電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ②を0 (停止の位置) にして、電動エアポンプを取り外します。
- ▶ 再度、10m ほど車を前後進させます。 注入したタイヤフィットがタイヤ全 体に行き渡ります。
- ▶ 再度、電動エアポンプを取り付けます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

### ⚠ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

### 空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ■電動エアポンプの電源スイッチ②を 0(停止の位置)にします。
- ► エンジンスイッチを 0 の位置にします。
- ■電動エアポンプの電源プラグをライターソケットから抜きます。
- ▶ ホイールのバルブからエアホースを 取り外します。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ テールゲートを閉じます。

▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

- ▶約10分間走行した後、停車します。
- ▶電動エアポンプのエアホース (▷273ページ)を修理したタイヤ のバルブに取り付けて、空気圧ゲー ジでタイヤ空気圧を点検します。

### ↑ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

タイヤが損傷していたり、タイヤ空 気圧が高すぎるか低すぎるときは、 車両操縦性やブレーキ時の車両特性 が変化するため、事故を起こすおそ れがあります。

▶空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定 の空気圧は燃料給油フラップを 開いた車体側に貼付されているタ イヤ空気圧ラベルを参照してくだ さい。

規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

規定の空気圧を超えている場合は、 空気圧ゲージの空気圧調整バルブ ⑥を緩めるか、空気圧調整ボタン ⑦を押して調整します。

- ▶ 空気圧ゲージ別体型の電動エアポン プは、電源プラグ③とエアホース ⑤を電動エアポンプ内に収納し、フ ラップ①を閉じます。
- ▼電動エアポンプをタイヤリペアキット収納バッグに入れ、運転席シート下部の元の位置に戻します(▷243ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場まで走行し、パンクしたタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

### ↑ 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した後に走行するときの最高速度は80km/hです。カーブ走行時やブレーキ時には特に慎重に運転してください。また、車両操縦性に変化が現れるごとがあります。

### **企**警告

タイヤフィットでタイヤを修理した ときは、重い荷物を載せないでくだ さい。タイヤの損傷やパンクにつな がるおそれがあります。

### ♀ 環境

タイヤフィットの廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

**i** タイヤフィットは、4年ごとに新品と交換してください。

### 応急用スペアタイヤに交換する (AMBIENTE long)

パンクしたタイヤを応急用スペアタイヤに交換すると、一時的に走行することができます。

- AMBIENTE long 以外の車両には応 急用スペアタイヤは装備されていま せん。タイヤリペアキットでパン クしたタイヤを修理してください (▷270ページ)。
- AMBIENTE long には応急用スペア タイヤとタイヤリペアキット (▷243 ページ) が装備されています。

### ⚠ 警告

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合は、走行性能が大きく変化します。注意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の 使用にとどめ、できるだけ早く標 準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず80km/h以下で走行してください。また、ASRの機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤを使用したときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新しい応急用スペアタイヤに交換してください。

### ⚠ 警告

ジャッキアップする前に、必ず ENR を自動調整停止モードに設定して、エンジンスイッチからキーを抜いてください。自動調整モードのままだと、タイヤのサスペンションが伸び、タイヤ交換ができなくなったり、ジャッキが外れるおそれがあります。また、車をジャッキダウンした後に ENR が誤作動し、正常な車高を保てなくなります。

### ↑ 警告

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。
- ジャッキサポート以外の位置で ジャッキアップしないでください。 また、ジャッキアップする前に、 ジャッキのプレート部が正しく ジャッキポイントに入っていることを確認してください。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、 水平な場所で使用してください。
- 作業中に車が動き出すのを防ぐため、ジャッキアップする前に、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをしてください。また、パーキングブレーキを解除しないでください。
- ジャッキアップしたときのタイヤ の高さは、地面から3cm以内にしてください。

### 警告

- 車の下に手や足を入れないでくだ さい。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやテー ルゲートを開閉しないでください。 車が落下するおそれがあります。
- ジャッキに不具合や損傷があると きは使用しないでください。

### タイヤ交換の準備

### 警告

傾斜地ではタイヤを交換しないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。

- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
- i 輪止めは車載されていません。適 切な大きさの木片か石を輪止めとし て使用してください。
- ▶ スペアタイヤ取り外し / 収納用アダプター、ジャッキハンドル、ホイールレンチ、ジャッキ、ガイドボルト、手袋を車載工具(▷241ページ)から取り出します。
- ▶ 手袋を着用します。
- ▶ 応急用スペアタイヤを取り出します (▷243 ページ)。
- ↓ ジャッキアップする前に乗員や荷物を車から降ろし、応急用スペアタイヤを取り外してください。

### ジャッキアップ



▶ ホイールレンチで、交換するタイヤ のホイールボルト(5本)を約1回 転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷することがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
  - 足で踏んでまわさないでください。
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

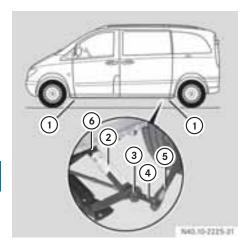

### ↑ 警告

ジャッキアップする前に、必ず ENR を自動調整停止モードに設定して、エンジンスイッチからキーを抜いてください。自動調整モードのままだと、タイヤのサスペンションが伸び、タイヤ交換ができなくなったり、ジャッキが外れるおそれがあります。また、車をジャッキダウンした後に ENR が誤作動し、正常な車高を保てなくなります。

- ▶ 交換するタイヤに近いジャッキサポート①にジャッキのプレート部⑥をあてます。
- ジャッキサポート①は前輪の後方、後輪の前方のボディ下部4カ所に設けられています。
- ▶ ジャッキがジャッキポイントの真下 にあることを確認します。

- ▶ ダイヤル③を手でまわしてジャッキ②を伸ばします。
  - このとき、ジャッキのプレート部 ⑥がジャッキサポート①に接して、 ジャッキがぐらつかない程度まで ジャッキを伸ばします。
- ジャッキ用アダプター④は必要に 応じて使用してください。



⑤ ジャッキハンドル

- ▶ ジャッキハンドル⑤を、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- I ジャッキハンドル⑤は、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキアップ できません。
- ▶ ジャッキハンドル⑤を繰り返し操作して、タイヤが地面から離れるまでジャッキアップします。
  - ジャッキアップしたときのタイヤの 高さが地面から 3cm 以内にあるこ とを確認してください。
- ▶ 5本のホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。

- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

### 応急用スペアタイヤの取り付け

### ↑ 警告

- ジャッキアップした状態で、ホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。
- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。
- ネジ山には、決してオイルやグリスを塗布しないでください。ホイールボルトがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。
- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れがないことを確認します。



⑦ ガイドボルト

- ▶ ホイールハブの上側のネジ穴にガイドボルト⑦を取り付けます。
- ▶ ガイドボルト⑦に合わせて、応急用 スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ 残りの4つのネジ穴にホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルト⑦を取り外し、5 本目のホイールボルトを軽く締め付けます。

### ジャッキダウン



⑤ ジャッキハンドル

▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。

- ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキダウン できません。
- ▶ ジャッキハンドル⑤を繰り返し操作して、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。



- ① ⑤ ホイールボルトの締め付け順序
- ▶ 図の順序でホイールボルトを均一に 締め付けます。

### ホイールボルトの締め付けトルク

| ホイールの種類  | 締め付けトルク               |
|----------|-----------------------|
| スチールホイール | 約 20kg-m<br>(約 200Nm) |
| 軽合金ホイール  | 約 18kg-m<br>(約 180Nm) |

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷することがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
  - 足で踏んでまわさないでください。
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。
  - パイプを継ぎ足してまわすなど、 必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。
- ホイールボルトは必ず規定の締め付けトルクで締め付けてください。 締め付けトルクが不足しているとボルトがゆるみ、事故を起こすおそれがあります。
- タイヤを交換した後は、すみやかにホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。
- ▶ ジャッキを元の状態に戻します。
- ▶ 外したタイヤをラゲッジルーム内に 収納し、確実に固定します。
- ▶ ジャッキと車載工具を元の位置に 収納します。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正な数値に調整してください。
- ▶ 約 50km 走行後に、ホイールボルトを規定の締め付けトルクで増し締めしてください。

### ホイールボルトの締め付け

### 警告

タイヤを交換した後は、安全のため 以下のことを行なってください。車 のコントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。

- ホイールボルトの締め付けトルク を確認してください。ホイールが ゆるむおそれがあります。
- タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正な数値に調整してください。
- 約50km 走行後に、ホイールボルトを規定の締め付けトルクで増し締めしてください。
- 新品または再塗装したホイールを 装着した場合は、約1000kmから 約5000km走行した後に、再度ホイールボルトを規定の締め付けト ルクで増し締めしてください。
- タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、必ず正しい回転方向にして装着してください。回転方向が逆になっていると、車両操縦性に影響を与えるおそれがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

### <u>電球 / ヒュー</u>ズの交換

### 電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプがすぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電球の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。やむを得ずお客様自身で交換す るときは、以下の注意を守って該当箇 所の電球を交換してください。

電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

### 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡 や手袋などを着用し、直接手で電 球に触れないようにしてください。

### ↑ 警告

- エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。
- バイキセノンヘッドランプのバルブ交換は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。その他の電球の交換についても、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

- ショートを防ぐため、電球を交換する前にランプを消灯してください。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に水分や油分が付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷260ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

- 以下のランプの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
  - ドアミラー方向指示灯
  - ハイマウントブレーキランプ
  - バイキセノンヘッドランプ
  - リアルームランプ
  - 足元とルーフライニング部のアンビエントランプ
- LED ランプの交換はユニット交換となり、切れたランプを単品で交換することはできません。LED ランプの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- ① リアフォグランプは右側のみです。

### 電球の位置と種類



|   | ランプ                          | ワット数     |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | ドアミラー<br>方向指示灯               | LED      |
| 2 | 車幅灯・<br>パーキングランプ             | 21W / 5W |
| 3 | フロント<br>方向指示灯                | 21W(黄色)  |
| 4 | ハロゲンヘッドラ<br>ンプ装備車:<br>フォグランプ | 55W (H7) |
|   | キセノンヘッドラ<br>ンプ装備車:           | 55W (H7) |
|   | フォグランプ /<br>コーナリングラ<br>ンプ    |          |
| 5 | ハロゲンヘッドラ<br>ンプ装備車:           | 55W (H7) |
|   | ヘッドランプ<br>(上向き)              |          |

|   | ランプ                   | ワット数     |
|---|-----------------------|----------|
| 6 | ハロゲンヘッドラ<br>ンプ装備車:    | 55W (H7) |
|   | ヘッドランプ<br>(下向き)       |          |
|   | キセノンヘッドラ<br>ンプ装備車:    | 35W(D1S) |
|   | ヘッドランプ(上<br>向き / 下向き) |          |



|   | ランプ                              | ワット数     |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | ハイマウント<br>ブレーキランプ                | LED      |
| 2 | ブレーキランプ /<br>テールランプ・<br>パーキングランプ | 21W / 5W |
| 3 | リア方向指示灯                          | 21W(黄色)  |
| 4 | バックランプ                           | 21W      |
| 5 | リアフォグランプ<br>(右側のみ)               | 21W      |
| 6 | ライセンスランプ                         | 5W       |

■ 電球を交換するときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。

### ヒューズの交換

電気装備が作動しないときはヒューズが切れていることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒュー ズを交換してください。

ヒューズ一覧は(▷286 ページ)をご 覧ください。

## 警告

- 規格や容量の異なるヒューズや改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。 ヒューズ切れの原因の点検や修理はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。
- メインヒューズボックスの中に工 具を置いたり、工具を落とさない でください。メインヒューズボッ クスの中にはバッテリーの⊕端子 があり、ショートして火災が発生す るおそれがあります。
- ヒューズを点検したり、交換する ときは、すべての電気装備を停止 して、セレクターレバーを P に 入れ、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。
- 自動車電話やテレビなど、電気を使用するアクセサリーを使用するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ↓ エンジンルーム内から車内への 外気の侵入を防ぐために、メイン ヒューズボックスのカバーは常に閉 じておいてください。水分の浸入や ほこり、湿気の侵入による電気系の 故障を防ぐことにもなります。

### メインヒューズボックス



メインヒューズボックス

メインヒューズボックスはエンジン ルーム内の向かって右側にあります (▷227ページ)。

### メインヒューズボックスを開く

- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ メインヒューズボックスの4カ所のノブ①をそれぞれ矢印の方向にスライドします。
- ▶ カバー②を手前に引きながら取り外します。

## メインヒューズボックスを閉じる

- ▶ カバー②を持ち、メインヒューズ ボックスの上に降ろします。
- ▶ メインヒューズボックスの4カ所のノブ①をそれぞれ矢印と反対の方向にスライドします。

### 補助ヒューズボックス





③ 補助ヒューズボックス

補助ヒューズボックス③は助手席シート下部にあります。

### 補助ヒューズボックスを開く

- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ クリップ①を反時計回りにまわし、 カバー②を開きます。

### ヒューズを交換する

- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ ヒューズリムーバーを使用して該当するヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検して、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。
- ※ ヒューズリムーバーは装備されないこと があります。

### ヒューズ一覧

i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

### メインヒューズボックス



- ① メインヒューズブロック
- ② ヒューズ F4
- ③ ヒューズ F5
- ④ ヒューズ F1
- ⑤ ヒューズブロック F34
- ⑥ ヒューズブロック F35
- ⑦ バッテリー⊕端子

### メインヒューズブロック、ヒューズ F1、ヒューズ F4、ヒューズ F5



| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                                |
|------------|-------|------------------------------------|
| 1          | 30A   | フロントワイパー                           |
| 2          | 15A   | ホーン                                |
| 3          | 5A    | ブレーキランプ                            |
| 4          | 7.5A  | ヒーター                               |
| 5          | 5A    | 診断用ソケット、ヘッドラ<br>ンプスイッチ、メーターパ<br>ネル |
| 6          | 5A    | エンジンコントロールユ<br>ニット                 |
| 7          | 30A   | リアワイパー                             |
| 8          | 10A   | ターミナル 87(1)                        |
| 9          | 15A   | ターミナル 87 (2)                       |
| 10         | 10A   | ターミナル 87 (3)                       |
| 11         | 7.5A  | ターミナル 30Z エンジン                     |
| 12         | 30A   | リアデフォッガー                           |
| 13         | 7.5A  | イグニッションロック / インストルメントパネル           |
| 14         | 7.5A  | ブレーキシステム                           |
| 15         | 5A    | ヘッドランプ照射角度調整                       |

| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                          |
|------------|-------|------------------------------|
| 16         | 20A   | スターター                        |
| 17         | 15A   | 燃料ポンプ                        |
| 18         | 15A   | ライター / グローブボック<br>スランプ       |
| 19         | 5A    | オーディオ                        |
| 20         |       | 未使用                          |
| 21         | 7.5A  | オートマチックトランス<br>ミッション         |
| 22         |       | 未使用                          |
| 23         | 10A   | コントロールユニット                   |
| 24         | 5A    | ルームミラー (サイドビュー<br>カメラディスプレイ) |
| 25         |       | 未使用                          |
| 26         |       | 未使用                          |
| 27         |       | 未使用                          |
| 28         | 10A   | ターミナル 87、ギアコント<br>ロールモジュール   |
| 29         | 5A    | ヒルスタートアシスト                   |
| 30         | 7.5A  | パークトロニック                     |

| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                         |
|------------|-------|-----------------------------|
| 31         |       | 未使用                         |
| 32         |       | 未使用                         |
| 33         | 10A   | コントロールユニット                  |
| 34         |       | 未使用                         |
| 35         |       | 未使用                         |
| 36         | 10A   | ランバーサポート                    |
| 37         | 7.5A  | バニティミラ一照明                   |
| 38         |       | 未使用                         |
| 39         |       | 未使用                         |
| 40         | 20A   | エンジン                        |
| 41         | 20A   | エンジン                        |
| F1         | 225A  | ターミナル 30、電気システ<br>ム、オルタネーター |
| F4         | 60A   | ターミナル 30、エアコンディ<br>ショナーファン  |
| F5         | 40A   | ターミナル 30、二次エアポ              |

### ヒューズブロック F34



| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                        |
|------------|-------|----------------------------|
| 21         | 5A    | ヘッドランプスイッチ、上<br>部センターコンソール |
| 22         |       | 未使用                        |
| 23         | 10A   | ルームランプ                     |
| 24         | 7.5A  | オーバーヘッドコントロー<br>ルパネル       |
| 25         | 25A   | スライディングルーフ (リア)            |
| 26         |       | 未使用                        |
| 27         | 7.5A  | エアコンディショナー                 |
| 28         |       | 未使用                        |
| 29         |       | 未使用                        |
| 30         | 30A   | シートヒーター                    |
| 31         |       | 未使用                        |
| 32         |       | 未使用                        |
| 33         | 10A   | 診断用ソケット                    |
| 34         |       | 未使用                        |
| 35         |       | 未使用                        |
| 36         | 30A   | ヘッドランプウオッシャー               |
| 37         | 10A   | 盗難防止警報システム                 |
| 38         | 20A   | ステアリングコラムロック               |
| 39         | 40A   | フロント送風ファン                  |
| 40         | 25A   | ブレーキシステム                   |
| 41         | 40A   | ブレーキシステム                   |
| 42         |       | 未使用                        |

# ヒューズブロック F35



| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                      |
|------------|-------|--------------------------|
| 21         | 15A   | 12V 電源ソケット(サード<br>シート左側) |
| 22         |       | 未使用                      |
| 23         |       | 未使用                      |
| 24         |       | 未使用                      |
| 25         | 30A   | 運転席シート                   |
| 26         | 30A   | 助手席シート                   |
| 27         | 30A   | 電動デュアルスライディン<br>グドア (左)  |
| 28         | 30A   | 電動デュアルスライディン<br>グドア (右)  |
| 29         | 30A   | リア送風ファン                  |
| 30         | 40A   | エアサスペンションシステム            |
| 31         |       | 未使用                      |
| 32         |       | 未使用                      |
| 33         |       | 未使用                      |
| 34         |       | 未使用                      |
| 35         |       | 未使用                      |
| 36         |       | 未使用                      |
| 37         | 5A    | リアエアコンディショナー             |
| 38         |       | 未使用                      |

| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                       |
|------------|-------|---------------------------|
| 39         |       | 未使用                       |
| 40         | 15A   | 12V 電源ソケット(ラゲッ<br>ジルーム右側) |
| 41         |       | 未使用                       |
| 42         |       | 未使用                       |

# 補助ヒューズボックス



| ヒューズ<br>番号 | アンペア数 | 装置名                      |
|------------|-------|--------------------------|
| F6         | 80A   | SAM-SRB                  |
| 1          | 25A   | ドアコントロールユニット<br>(左)      |
| 2          | 25A   | ドアコントロールユニット<br>(右)      |
| 3          |       | 未使用                      |
| 4          |       | 未使用                      |
| 5          | 15A   | 12V 電源ソケット(運転席<br>シート足元) |

| <b>⊢</b> → | アンペア数 | <b>壮</b> 罕 <i>々</i>           |
|------------|-------|-------------------------------|
| 番号         | アンベア奴 | <b>表</b> 直名                   |
| 6          |       | 未使用                           |
| 7          |       | 未使用                           |
| 8          |       | 未使用                           |
| 9          |       | 未使用                           |
| 10         |       | 未使用                           |
| 11         |       | 未使用                           |
| 12         |       | 未使用                           |
| 13         | 20A   | オーディオ                         |
| 14         |       | 未使用                           |
| 15         |       | 未使用                           |
| 16         |       | 未使用                           |
| 17         |       | 未使用                           |
| 18         | 25A   | オーバーヘッドコントロールパネル / スライディングルーフ |

#### キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

# ⚠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

# Ψ

### 環 境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

# キーの電池を点検する

- ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。
- 1 キーの表示灯が一回点滅すれば電池は正常です。

キーの電池が消耗したときは、エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠 / 施錠できます(▷292ページ)。

### 電池の交換手順

リチウム電池 (CR2025 3V) を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の 上に乗せて、電池 ④ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- 電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- **1** 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認してください。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

### エマージェンシーキーでの解錠 / 施錠

リモコン操作で車両を解錠 / 施錠できないときは、エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠 / 施錠できます。

### 助手席ドアの解錠 / 施錠



▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②をキーから引き抜きます。



- ③ 解錠位置
- ④ 施錠位置

#### 解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを助手席ドア のキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ 解錠位置 ③ にまわします。 ロックノブが上がり、助手席ドアが 解錠されます。

#### 施錠する

- ▶ エマージェンシーキーを助手席ドア のキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ 施錠位置 ④ にまわします。 ロックノブが下がり、助手席ドアが 施錠されます。
- エマージェンシーキーで助手席ドアを解錠 / 施錠しても、他のドア、テールゲートは解錠 / 施錠されません。
- 盗難防止警報システム装備車は、 リモコン操作で施錠した後に、エマージェンシーキーで助手席ドアを 解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止する には、エンジンスイッチにキーを差 し込むか、キーの解錠ボタンまたは スライディングドア / テールゲー ト解錠ボタン、スライディングドア 開閉ボタンを押します。
- **i** 運転席ドアにはキーシリンダーは ありません。

### パーキングロックの解除

セレクターレバーを **P** から動かせないときは、以下の方法で動かすことができます。この作業は、できるだけメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

■ セレクターレバーを動かすことができたときでも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# パーキングロックを解除する



① カバー

▶ カバー①の上部を手前に引いて、カバーを取り外します。



▶ ロック解除ボタン③を押しながら、 セレクターレバーを動かします。

# バッテリーがあがったとき / けん引

# 他車のバッテリーを電源として始 動する

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。ブースターケーブルは、十分な容量と太さのあるケーブルを使用してください。

他車のバッテリーとブースターケーブ ルを接続するときは、エンジンルーム の向かって右側にある⊝端子と、メイ ンヒューズボックス上のカバー下にあ る⊕端子に接続します。

# ↑ 警告

- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- 助手席シート下部にあるバッテ リーに、直接ブースターケーブル を接続しないでください。ショー トして火災が発生するおそれがあ ります。
- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。 万一爆発したときに、けがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーを傾けないでください。バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。

# ↑ 警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。エンジンを始動できたと きも、すみやかにメルセデス・ベン ツ指定サービス工場でバッテリーの 点検を受けてください。

- エンジンや触媒装置が暖まっているときは、他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- ブースターケーブルがエンジンファンやVベルトに巻き込まれないようにしてください。
- ▼マルチファンクションディスプレイに、バッテリーに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷256ページ)をご覧ください。

### エンジン始動の方法

- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します (エンジンスイッチを 0 の位置にします)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ボンネットを開きます。



▶ メインヒューズボックス上の⊕端子 カバー①を開きます。



- ▶ 自車の⊕端子⑤からキャップを取り 外します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子③の カバーを取り外します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子③に赤 色ブースターケーブルを接続し、次 に自車の⊕端子⑤に赤色ブースター ケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子②に黒色ブースターケーブルを接続し、次に自車の⊝端子④に黒色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ! 電気回路を守るため、エンジンが 始動したら、ただちにエアコンディ ショナーやリアデフォッガーなどの 電気装備を作動させてください。た だし、ランプは点灯させないでくだ さい。

### ブースターケーブルを取り外す

- ▶ 自車の⊝端子④から黒色ブースター ケーブルを取り外します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子②から 黒色ブースターケーブルを取り外し ます。
- ▶ 自車の⊕端子⑤から赤色ブースター ケーブルを取り外します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子③から 赤色ブースターケーブルを取り外し ます。
- ▶ 自車の⊕端子⑤にキャップを取り付けます。
- ▶ メインヒューズボックス上の⊕端子 カバー①を閉じます。
- ▶ 救援車の⊕端子③にカバーを取り付けます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。
- ! 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。車の電気装備を損傷します。
- 放電したバッテリー液は、約-10℃で凍結します。凍結しているときは、火気を近付けずに50℃以上にならないようにバッテリー全体を暖め、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。

### けん引

# ⚠ 警告

- エンジンを停止した状態でけん引 走行するときでも、エンジンスイッ チからキーを抜かないでください。 ステアリングロックが作動し、ステ アリング操作ができなくなります。
- エンジンがかかっていないときは、 ブレーキやステアリングの操作に、 非常に大きな力が必要になります。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときやトランスミッションを損傷しているときは、リアをつり上げてけん引するか、車両運搬車などを使用して4輪を持ち上げた状態で搬送してください。
- ↓ 長い坂道や急な坂道を下るときは けん引を避け、車両運搬車を使用し てください。
- ↓ けん引フックに大きな衝撃が加 わるようなけん引をしないでくだ さい。取り付け部が変形し、損傷す るおそれがあります。

- ↓ けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
  - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm×30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
- ↓ やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従ってください。

#### けん引フックの取り付け位置

### フロントのけん引フック



フロントバンパーの向かって左側に あります。

#### けん引フックを取り付ける

- ▶ カバー①のマーク部を押して、カバーを外します。
- ▶ 車載工具 (▷241 ページ) から、けん 引フックとホイールレンチを取り出 します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをね じ込み、停止するまで手で締め込 みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し 込み、確実に締め付けます。

#### けん引フックを取り外す

- ▶ 車載工具からホイールレンチを取り 出します。
- ▶ ホイールレンチの柄の部分をフック のリング部分に入れて反時計回りに まわし、けん引フックをゆるめます。
- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ カバー①の左側をフロントバン パーに差し込み、次にカバーの右側 を押し込んで固定します。
- ▶ けん引フックとホイールレンチを車 載工具に収納します。

### リアのけん引フック



リアのけん引フック①は車体後部右 下にあります。

# けん引されるとき

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ けん引する距離が約 50km 以下の ときは、セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ けん引する距離が約 50km を超え るときは、プロペラシャフトを外し ます。

# ⚠ 警告

プロペラシャフトを外すときは、プロペラシャフトを落としてけがをしないように注意してください。プロペラシャフトを外す前に、他の人に手伝ってもらうか、プロペラシャフトを支えて、落下しないように固定してください。

プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

### ぬかるみからけん引するとき

ぬかるみに埋まって動けなくなったと きは、以下の点に注意してけん引して ください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両 後部のトレーラーカップリングを引 くようにして、できるだけ走行して きたわだちに沿って後方へ引き出し てください。

### けん引時の注意

# トランスミッションが損傷している とき

# ⚠ 警告

プロペラシャフトを外すときは、プロペラシャフトを落としてけがをしないように注意してください。プロペラシャフトを外す前に、他の人に手伝ってもらうか、プロペラシャフトを支えて、落下しないように固定してください。

- ▶ プロペラシャフトを外してけん引してください。
- ♪プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

# フロントアクスルが損傷しているとき

- ► エンジンスイッチを 1 の位置にします。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

# リアアクスルが損傷しているとき

- ► エンジンスイッチを 1 の位置にします。
- ▶ リアアクスルを上げてけん引します。

↓ フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずエンジンス イッチを 0 の位置にしてください。 ESP® が作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブ レーキシステムを損傷するおそれが あります。

# バッテリーがあがっているときや電気 装備が故障しているとき

バッテリーがあがっているときや電気装備が故障しているときは、セレクターレバーを **P** から動かせなくなります。セレクターレバーを **N** に入れるときは、パーキングロックを解除するか、他車のバッテリーを電源とした始動を試みてください。

自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。

### 車両を運搬する

けん引フックは車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。
- 車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをけん引フックかホイール、またはホイールリムにかけてください。サスペンションやメンバー部にかけると車体を損傷するおそれがあります。

| 純正部品 / 純正アクセサリー | 302 |
|-----------------|-----|
| ビークルプレート        | 303 |
| 車両データ           | 304 |
| オイル・液類          | 307 |



### 純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株 式会社が指定する製品だけを使用して ください。

# ⚠ 警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサ リーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相 談してください。装着方法などが 適切でないと、車の電子制御部品 に悪影響を与えるおそれがあり ます。また、電気配線を間違える と、火災や故障の原因になります。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - エアバッグ収納部
  - ・シートベルト
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - ドア
  - ・シート
  - B ピラーのフロアパネル付近

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

# ♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

(1) 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

# ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あるいはエンジン番号などが必要になる ことがあります。

車台番号やエンジン番号は図の箇所に 記されています。

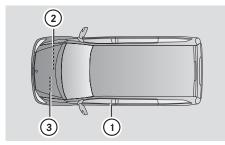

- ① ニューカープレート
- ② 車台番号
- ③ エンジン番号

### ニューカープレート



助手席側の B ピラー下部に、車台番号が記載されたニューカープレート①が貼付されています。

#### 車台番号



### 車台番号を確認する

▶ エンジンルーム上部にあるフィルターカバー④を取り外します。

車台番号②が確認できます。

### エンジン番号

エンジンブロックに、エンジン番号③ が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

### 車両データ

#### タイヤ空気圧

### ⚠ 警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。必ず規定の空気圧を守っ てください。
- タイヤに空気を入れすぎないでく ださい。空気を入れすぎたタイヤ は、路上の破片や凹みなどにより 損傷を受けたりパンクしやすくな ります。また、車両操縦性に悪影 響をおよぼすおそれがあります。
- タイヤとホイールは必ず純正品お よび承認された製品を使用してくだ さい。詳しくはメルヤデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。ABS や ESP® などの装備は、 純正品および承認された製品を使 用することで効果が発揮されます。



①タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップを開いた車体側に、 タイヤ空気圧ラベル①が貼付してあり ます。

タイヤサイズや乗車人数、荷物の量に 応じて、前輪と後輪、応急用スペアタ イヤ\*の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」また は「bar (≒ kg/cm²)」と「psi」で 表示しています。



タイヤ空気圧ラベル(耐荷重 101H 以下のタイ ヤが装着されている車両)

耐荷重 101H 以下のタイヤが装着され ているときは、上記の空気圧ラベルを 参照してください。



タイヤ空気圧ラベル(耐荷重 102H 以上のタイ ヤが装着されている車両)

耐荷重 102H 以上のタイヤが装着され ているときは、上記の空気圧ラベルを 参照してください。

<sup>※</sup> タイヤ空気圧ラベルは車種により異なることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。



- ① 3 名の乗員 / 少しの荷物 ② 5 名の乗員 / 多くの荷物
- タイヤ空気圧ラベル内の F記え

タイヤ空気圧ラベル内の上記イラストは、乗車人数および荷物の量の参考です。車両の状態に合わせて調整してください。

- ↓ 装着した各タイヤの空気圧の差は、約10kPa以下にしてください。
- タイヤ空気圧、および車両に貼付されるタイヤ空気圧ラベルは予告なく変更されることがあります。必ずタイヤ空気圧ラベルを確認して、空気圧を調整してください。
- i 走行した直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約30kPaほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。

i 周囲の気温が約10°C変化すると、 タイヤ空気圧は約10kPa変化し ます。タイヤ空気圧を点検するとき は周囲の気温に注意してください。

# Φ

#### 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

# タイヤサイズ

### 標準タイヤ

| 車種                           | タイヤサイズ    | ホイール<br>サイズ    | オフセット  | ホイール材質 |
|------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|
| V 350                        | 225/55R17 | $7J \times 17$ | 56mm   | 軽合金    |
| V 350 アバンギャルド<br>EDITION 125 | 245/45R19 | 8J × 19        | 56.5mm | 軽合金    |

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

| タイヤサイズ    | ホイールサイズ          | オフセット  | ホイール材質     |
|-----------|------------------|--------|------------|
| 205/65R16 | 6.5J × 16        | 60mm   | スチールまたは軽合金 |
| 225/60R16 | 6.5J × 16        | 60mm   | スチールまたは軽合金 |
| 225/55R17 | 7J × 17          | 56mm   | 軽合金        |
| 245/45R18 | $7.5J \times 18$ | 56mm   | 軽合金        |
| 245/45R19 | 8J × 19          | 56.5mm | 軽合金        |

### 応急用スペアタイヤ\*

| タイヤサイズ    | ホイールサイズ          | オフセット | ホイール材質 |
|-----------|------------------|-------|--------|
| 205/65R16 | $6.5J \times 16$ | 60mm  | スチール   |

**(i)** タイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

# ホイールボルトの締め付けトルク

| ホイール材質   | 締め付けトルク               |  |
|----------|-----------------------|--|
| スチールホイール | 約 20kg-m<br>(約 200Nm) |  |
| 軽合金ホイール  | 約 18kg-m<br>(約 180Nm) |  |

<sup>※</sup> 上記の数値は取扱説明書作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

<sup>\*</sup> オプションや仕様により、異なる装備です。

#### 積載荷物の制限重量

ルーフレール 100kg

# ⚠ 警告

- ルーフレールにルーフラックやアタッチメントを取り付けるときは、製品に添 付の取扱説明書に従ってください。取り付け方を誤ると、乗員がけがをしたり、 事故の原因になります。
- ルーフレールの最大積載量を超えないように注意してください。また、ルーフ に荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与え ます。運転するときは十分注意してください。
- ↑ ルーフレールの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含 まれます。
- ↑TREND にはルーフレールは装備されません。

### オイル・液類

|         | 容量       | 備考                              |
|---------|----------|---------------------------------|
| エンジンオイル | 約 9.5 ℓ  | オイルフィルター分を含む                    |
| 燃料      | 約 75.0 ℓ | 警告灯点灯時の残量<br>約9.0 ℓ             |
| 冷却水     | 約10.6 包  | 水に純正不凍液を混ぜて使用<br>濃度に注意(▷215ページ) |
| ウォッシャー液 | 約4.0 包   | ヘッドランプウォッシャー装備車<br>約 7.0 ℓ      |

# 対象モデル

V 350 TREND V 350 AMBIENTE V 350 AMBIENTE long

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年09月現在のものです。

総輸入元

# メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目 9番 9号 六本木ファーストビル